

UNIVERSITY OF B.C. LIBRARY
SB 450 1379 1917
Ikebana no tebiki.
3 9424 03170 2894











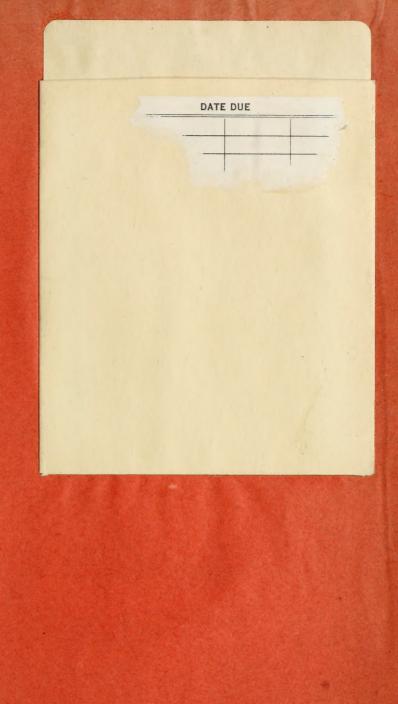



SB 450 I 379

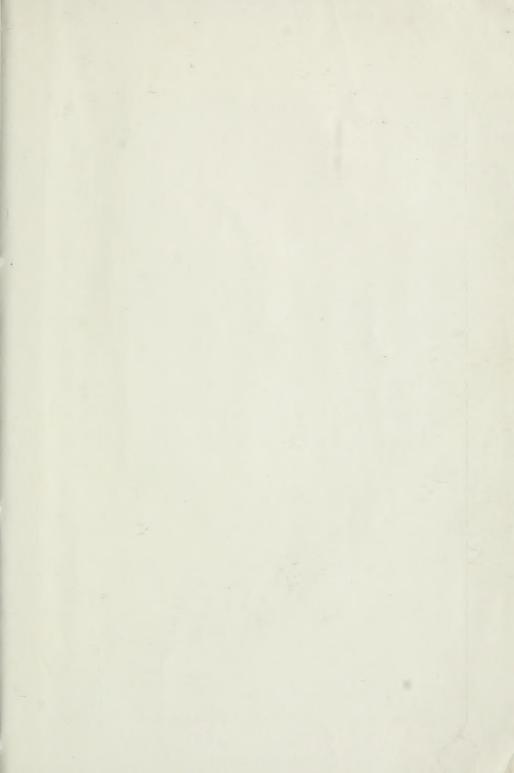

古來我國の風習として請般の寡物に秘事とするもの甚だ多し、殊に藝 みならず、又之れが隆興を全間するもの、遺憾に絶えざる魔たり、而 汲むの流派今は眩れて二百有餘に出づと雖も何れも古來の因習に則り 而して我が花道の如きも由來一箇の技術にして又た美藝に屬し斯道を り飜つて之れを見るに夫れか為め共道に遊ばんとする者の意を阻止す 名聲を維持する點に於て自衛上此に出てたるものならんも然も一面よ 術技術に属するものに至つでは尚更らに然り、之れ自家の尊權を保ち、 るも容易に之れを窺はしめざるは獨り學ぶらの人遺憾とする處なるの 日く初傳、日く秘傳、日く奥秘等の墻壁を設けて共門戸を叩くものあ ると夥しく延いて其後達を充分に得せしめざる因を爲すや勿論なり。

0. 廖

たる諸項より実施秘と一方地に亘つて荷も初心者の意とするに足るも 即ち此點に於て取れて一做才此に競る處方り数名用計つて既往完め得 得るや論なし、今天本面二上特に同し出、公の在とはと記して序に代め 或は偏属に下称べく及門外の済に上北によって以て。花道の精神を窺び 管に初心者の責たり得るにといまるで国道に多年志す人たり 己族情報としておくら違い者の例類近の問題で、可述事たる者からに至 のを悉く披羅し館を動つて新く前をもへいるは不知たり、 つては記えどれを公開し以て初心者の指針に伝えば彼の上達を精導 べきは先輩者の適所にして情気た頻道の高いに思査なる行為と信ず。 がに水源は とも時に

停 作 雪 三 然には と爾云。

H

花道研究會代臺翁 W. No. 道 畝

凡 15

-20 17g !: 5 掘ん 3 無な 者中 は 到是 13 際る 何知 底 等5 骨き 及当 0) 75 素を 日い ~ 35 B ふ、生 無な B 花等 di 6 i's 獨と 水 0 音点 1-習に L 70 す 師し T < 7 及 2, せ 北京 1-70 獨言 ----習上 を究は 3 書は ~ 8 35 得, 即 3 2 3. ~ 17 Tar. 技工 其言 3 技管 Ma : JE. 7 3. 0) 技 方法允 6 松山 18 能う 1.54 F 30 Ĉ; 何等 得点 20 等6 3 h E 0)

Ł 関を 東記 Tim

版本 1-(15) 依き 12 け L T 6 T b 不是 學法 10人生 湖 15 編だ 心是 强なが は 岩岩 敢さ ち 3 0) 疑。 T 獨 op 折し 習上 書! を と一気に Mile ! fill. 4) 1105 何。 從 10 習 जोहें हैं जोड़े हैं 書し す・ 1 3 2 踏! T 生い . 3 流引 12 云山 新い 10 < 道等 3. 1 3-多花 B 難 少ら 난 花台 道な 0 3 意 L 如い ő 0 何如 あ Tyl: i. 人 13 Min. i, 登え 置す な 3 考 被 寸 W. TIL 120 -3-完於 20 To 3 op b 全 花品 13 3 75 花... 1 1 2 3 如い 道等 獨 第 11 脚門 別門に

書し 72 h 雅: ~ し

0

A

例

1: 從 亦言 3 2 形 n 行言 所 せ 2 因い 此。 習出 種し 1-Jillo 野 1 173 宗 秘 历. すじ 0 1 III 35 国於 流 3 1-B ~ · · 10 111/2 : 11 1-ران . [.] 77 像了 C. 1000 1-1 思 時じ 计 10 果等 僦 10 得九 1 6 35 0) Ł 30

云

愛

12 This 口《 排花 1-3 3 0 L 内东

3

ALC: 容う 包 b 述。 3

し、たは -ع L

と歌い 作があ 本品 - 3 3 它 芸し 都完 机 (7) 額 省出 1 100 0) 報ぎ 技。 723 隐記 かに 告た 米 1) 333 7-0 啊~ - 20 -凡尽 オニ 22 ر د پ 1-都と 自己 100 1 150 13 h 1-於" 修言 カ 17 1 1 -50 12 畫: M 1,0 はなる 中 17:5 1753 1 輝っ (1) 3 でいって 之。 71 温泉 机场 1 72 50 120 ださ 雅い て、後の

其高

۶, ---其 意 全侧。 L 再 题次 0 情等 10 待 1 T TI: 浦 -i-0 Lo

6

世.

()

SHI!

香し

はいい

む。事に

ale, i

37

學的

1.3.

题;

20

6.

南

5

话

指

W.

5. T. 3

捷"

3

Y

12. 答言

江

600

5

1

ie

Wil.

3

3

0

的

30

恋

13

調

南流

A).

方常

h

1-

L

-

7

衙門出

Pil.

雪し 源。 200 120 (7) 生 537 部で 流 なえ 0 1-歌。 師1 深立 館に 6.3 て温 准公 動し Ti 重" が 源 導等 罪 - 123 21 題為 1 產品 113 18 C, 完 11 生品 1 答 (1) 宗远, 活し 導 12 第 更多 1-歪山

大意の

行為

助是

الح إ

治:

嘘き

頭(2)

3

選起に

多品

1

今に 13

P. C.

持心

編

香

記

(1)

書は

定

聖さけ

以

1-

稿为

9

終る 1

~

72

1)

# 生花の手引所投入盛花目次(水揚秘傳法)

|    |                                              |                                                 |                                              | 号                           | 1                           | 手                                              | 0                       | 花                           |                         | 生                    |                     |  |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 〇日 | 〇草木挿し方の心得                                    | *○夜陰の花の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニ五                   | ○色見切葉の秘傳                                     | ○忌むべき事々 ・・・・・・・・・・・・・・・・・一八 | 〇花體の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・1三   | ○型以外の花10                                       | 〇本勝手と道勝手及び客位の花と主位の花:ス   | 〇眞行草の事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 八 | 〇生花の法と型・・・・・・・・・・・・・・・三 | 〇生花の種類と其濫態           | 第一編 生 花             |  |
| _  | 〇舟の花器扱ひ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○瓢の花器と時候の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○釣瓶の花器扱ひ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇龍の花器扱ひ方 ・・・・・・・・・・・・・・・三八  | ○竹器の扱ひ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ニセ | 〇青磁の花器扱ひ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○花器の種類・・・・・・・・・・・・・・・三五 | 〇花器の事ニニニ                    | 〇四季の足し水のこと ・・・・・・・・・三二  | 〇四季の生け方・・・・・・・・・・・ニー | 〇死花殘花のこと・・・・・・・・・三〇 |  |

|                                            |          |                                           |                                                 |                                              |                 |                                                   |                                             | ~~~~                                         |                                                 |                                               |                                                |                         |    |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 〇客に生花を所望する心得と所望された客の                       | ○空瓶のこと七二 | 〇一輪一葉のこと・・・・・・・・・・・七                      | 〇開花の時季と花の貯へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇生花のお稽古・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | ○枝を撓る心得         | 〇花臺及び薄板と時候のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○配木と花留の扱ひ方・・・・・・・・・・・・五三                    | ○花器四季の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○家下の花生け方五二                                      | 〇二重切に山里の松・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇二管筒に山里水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 〇二重三重切の花器に生ける心得・・・・・・四九 | 〇日 |
| ○結納の花 ···································· | 〇新宅の花    | 〇移徙の花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○佛事或は追善の花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | ○神佛に供へる花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇正月の生花・・・・・・・ハー | 〇根本の切り方八〇                                         | ○皮肉骨の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇徳相貧相閑靜のこと                                   | ○掛物に應ずべきこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○卓下の花のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 〇上段の床に生ける心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 心得                      | 11 |

|     |                                  | ~~~                            |            | ·····      | } <br>~~~~~ | 手                                            | o                                          | 7                                            | ŧ<br>~~~~~                | 生                                          |                                            |                            |                                   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 〇日  | 〇投入花と配木:一五                       | ○投入花の體と花器・・・・・・・・・・一四          | 〇投入花の心得111 | 〇現代の投入花110 | 〇投入花の變遷10三  | 〇投入花の濫觸····································  | 第二編 投入花                                    | 〇草木應合の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇四季の草木扱ひ方・・・・・・・・・・・・・・九二 | 〇送別會の花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○産所の花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 九○                | 〇祝儀の席の忌花・・・・・・・・・・・・・・・・スス | き花                                |
| 119 | ○盛花の殿:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一三六 | 〇盛花に用ゆる花器・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 三五 | 〇盛花の格一三四   | 〇近代式の盛花1三日 | 第三編 盛 花     | ○投入花の學び方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○投入花の瓣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇投入花と小堀遠州                                    | 〇利休の牽牛花1111               | 〇投入花と利休・・・・・・・・・・・・一九                      | 〇投入花と茶花··································· | 〇草木の取合せと用ゆべき枝数 11七         | ○嫌ひ花と忌み花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

|              |                                           |                                              |                                              |               |                                              | ~~~~                                         |                                             |                                             |                                                |                                           |           |                                              |      |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|
| ○草木水楊法の大意一六○ | ○同 共二・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○同季節と水揚其一一五五                                 | 〇草木養ひ方の大意・・・・・・・・・・一五三                       | 第四編 水 揚       | ○盛花の練習法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | ○日本室の盛花と西洋室の盛花・・・・・・一五○                      | ○盛花の挿け方一四七                                  | ○花數と枝數一四六                                   | ○禁花、嫌ひ花、忌み花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○色の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 〇草木の配置一四二 | 〇盛花を置くべき位置三元                                 | 〇日 次 |
| 〇慈姑の水揚法一六七   | 〇ごげうの水揚法                                  | ○藪茗荷の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇紫陽花の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○しんめい菊の水揚法一六五 | 〇千日紅の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇水引草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇壇特の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇杜者の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○南天の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 〇柳の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○菊の永揚法1六日 | 〇梅と櫻の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | þū   |

|    |                                             |                                             |                                            |                                              |                                              | 学<br>~~~~~                                  | ····                                        | 16                                             |                                             | t.<br>                                     |                                              | ~~                                            |                                                 |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 〇目 | 〇卯の花水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇藤の花水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇太藺の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・一七一               | ○芙蓉の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 〇茶山花の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇撫子の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇石竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇つも切り草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇味噌萩の水揚法一六九                                 | 〇めと萩の水揚法                                   | 〇女郎花の水揚法                                     | 〇つわぶきの水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○ほとゝぎす草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Ж  | 〇葵の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 〇芭蕉の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇萩の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇照紅葉の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇紅葉の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 〇牡丹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇芍藥の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○結梗の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 〇枇杷の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○蒲の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇蒲英公の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○萬年青の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 〇秋海棠の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |

| 〇山吹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇百合の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇 声の水揚法                                      | 〇若芽杜若の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇椿の水揚法                                     | 〇条櫻の水揚法1八1                                 | ○鳥かぶとの水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇挺實珠の水揚法                                     | 〇夏菊の水揚法1八〇                                  | 〇あづま菊の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇葉鷄頭の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○薄の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 〇水葵の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇日 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| ○水仙の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○河骨の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇福壽草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇小笹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | ○竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇大竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇寒竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 〇孟宗竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○割竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇細竹の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 〇朝顔の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | ○しやくなぎの水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○澤潟の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | *  |

| <br>······                                   | .t.                                          | ~~~~~                                        | 15                                          |                                             |                                               | ~~~~                                         |                                             |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 〇木船菊の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○美人草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○具切の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | ○野菊の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇錢葵の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・九三世にあから みづありにか | 〇孔雀草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 〇さざ草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○魚柳の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○雨後の杜若の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ○ダリャの水揚法、附西洋草花・・・・・・・・100                    | 〇蓮の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・九七            | 〇しのぶの水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ○金雀花の水揚法一九六                                 | 〇煙草の水揚法一九六                                  | 〇なごうこの水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〇鳳凰草の水揚法一九五                                  | 〇櫻草の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 九五          | ○虎の尾の水揚法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 九五           |

七

目

〇 日

次

生花十德

精 朝 衆 交 謟 姠 11 慕 5 人 た ず る 12 風 菱 15 流 变 3. て 費 15 敬 事 獨 贬 L 50 深 樂 無 ζ て n 3 ζ

神 請 常 1,77 草 Ŀ 末 佛 悪 1= 常 0 九 12 他 10 名 崇 11 念 香 た 敬 75 L 知 な す n ζ ろ L

生货

花器

0

種。

類為

لح

其も

濫え

# 生 花 0

附 投 入 盛 花 水 揚 秘 傳

生b 花器

花

11

道 研 究 會

編

3 樣記 別る 何答 通品 R! b L 事是 0 73 30 1= 説さ す 3 2 は 3 種。 で 过为 あ 類る あ 華台 b 0 3 流 き あ ٤ す 儀等 3 云い から 花紫 p 之 投资 Z 5 -12 n 入れ E 多 茶 花台 大荒 道即 から 化紫 HIC 別る 盛 來き 致控 花紫 5 ま 0 生計 L す、沈に ま 五 花装 す 種。 1-٤ 5 で B 流 此二 あ 05 儀ぎ 0 b ろ --------花装 \$ す 2 0 9 始语 そ 0 紀き きな 種。 L 元次 b 7 類為 Ł 其る 8 は 述の 夫を 濫え あ 態 ~ \$2 b 以 T 3 ま 外的 見み L す かか 0) から T 之 す 生旨 は ع 花装 之 n 次。 0 n 35 始じ 3 B 大流

生 花 0 種 類 ટ 非 1 觴 生計

花紫

0

温る

態;

流

俊

花器

始是

め

は

功力

華台

で

あ

b

ま

す

立言

華台

は

推力

古

帝に

御み

代土

佛言

的光

1

供益

~

3

花览

F

0

0

翁

編

生

花

0)

b

で

あ

b

勿是 12 物言 ば 花装 派は 出於 為た は 1-3 L 處さ 論る 池片 流 插 b 1 0 を 現況 T L め 紀き で 最高 樣等 編さ 産う L 0 を 12 1 今ん 目が あ 花器 T 伊い 坊等 初上 此二 度と 池等 L 2 0 0) 京 供意 b 0 0 72 は は 出於 カラ 0) かっ 0 验 柳色 G. 花台 3 ま ^ 例出 我是 池片 坊等 す 立为 都是 WIJ 寸 j 72 窟る は 國台 3 華台 0 ۲ 傳記 8 1-坊 か 1: b 10 無な T Ł 和兹 流 0 あ は 生 3 技ぎ L 四 最高 で ~ 俊等 法是 b ٨ 3 2 夫を Vi; 72 時じ で 古ご 南 72 花器 六 13 12 を n を 如于 0 は 0 b 為炸 Ł 傳記 角な 0 0 を 花袋 多 花 以多 生計 ま 3 あ め 72 L 克 生が 當 小を 以多 7 は 20 h 花装 1= L 0 T ま T す 之 以多 ŧ T 流3 野の 0 で 0 L 時也 强なが p. 聖岩 3 T 池冷 名さ 初告 n 世 南 72 妹な h 德台 ۲ 8 神な 5 0 多 め 0 子: b 即法 斷だ 3 生的 を 1= 坊 入に 油油 き で 35 太な 言以 花法 専だ 子儿 祀き 5 聞き 0 道等 は 0 す、 あ 多 無な 2 神家 起き 坊 務也 専な カジ 克 3 つ 4 す < 見さ 12 代上 山? \$ b ٤ L 去 は 務也 只作 り、或るの 名等 3 3 0 す は 7 L 其る 3 城员 専な 0) 75 ے 頃 から 立? T 法 云的 け 0 併品 Ł は 爾也 で 初章 天江 難公 3 務也 12 2 國台 I 大章 神に で ۲ 來言 は b から L 0 人公 1 取と 出气 和是 館だ 夫を あ 初出 歳さ あ ع 夫が 1-----李川の 字う b 2 來き 七 n る 月ば 35 300 8 L 代品 以 T 3 課け 重さ ま な 7 是 n を す、然か 自し 社 前だ 編あ 関は 建え 43. 0 で b 如 3: 然是 で 伊罗 きる h 1= あ 3 す 守流 17 ? ---種は 鲜多 花装 出於 3 から 0 3 は h L 3 L 彼如 3 2 三 詩の ま 72 ٤ 반 7 E L 0) 野な 佛が 題ら 切き 生い 枝 す で 共 0 n 72 ٨ 投资 华5 t 世世 抓 雪 流 前だ 0 1= b Ł 1-柳雪 入れ 花装 取と 斯か 儀ぎ 様は 方常 音だ 10 L 0 かっ 供靠 抓さ 3 は 12% 70 を 0) 12 10 18 b 2 売かん 如是 流 共高 0) 編あ 0 酒品 供意 T 五 ~ 置5 3 は 瓶い 克 器 儀 居を 流 3 3 ~

生 茶节 3 主员 此二 1 述の 抱き 花览 غ 0 事 は L 0) ~ 72 1: 6 加音 3 ے 本品 す 3 2 盛 章心 此二 ٤ 4 T 花湖 で 0) ٨ 詳紅 致 は 系は 0) 如是 餘よ L 統言 L き、何い ま 談だ < を 説と ć す。 10 な H H n ば B h た ま 自し c J 3 然だん す ろ 0 で 體だ か B あ 12 夫 3 101 重な 云 ٤ 22 3 云 は L. 3 別る 2 措も ~ 3 <u>.</u> < 9 Ł t 項 生計 Z から 花装 1-譲っ 出写 は は 來き 共る 2 あ T 3 創 b 先<sup>±</sup> 道方 始 ま 亏 理, ージ 0) 時也 流 H で 倭 代览 16 あ 花装 سطح b は 北 新比 B 1: 古 就っ 流 せ 5 儀' 0) 0

尤

B

花装

10

T

0

加い

何常

生花の法と型

事 は 價か 1: 0 あ 先記 値ち 亚龙 其る 1b づ さい 300 法 は 0 其る 法 無な す to 1-加小 法 適な 办言 15 初 3 何か は 南 かっ かっ b 6 10 ta ね 0 法监 究は T 麗? ば ば 延ひ あ は な から め あ 3 b L h 05 \$ ま T 0) n 1, 花台 其る ば 要多 す せ 必なら 形 葉為 カジ で h 語 す あ b す 8 整の 形物 b 其る かっ 70 6 法是 換か は 0 すいない 其の 1 克 添さ D 何答 背で 7 B 2 流 ち 云 33 0) 0) 以 は 北南 T 护 ~ 150 志る 形常 ば あ 造か 生的 生は 1 0 b 然也 整。 花紫 1-花装 ż 0 ے は ٤ す 35 が、殊を 説と 3 T Da L 8 7 で < 8 花台 1 0) 0 1-あ 道 生 生計 方意 は b 350 生旨 命の 花紫 0 を 修さ す、然か 7 花装 は 1-其高 かだ 其で め ٤ 法是 B 法 eg L T j 7 1-は 法 12 最らと b غ 推る 0 あ 賞さ 8 形常 す 3 あ 共る 3 3 す か 0 法は 3 1 で B る

常

Y

生

花

生

花

0

法

ૃ

魏

 $\equiv$ 

説さ 明常 te -見み 3 世 5

郊

壹

編

4

花

過す 賞す 形於 勿 \$ 生計 で 人な L ^ 生旨 花点 論る せ 5 T T 3 L 赤等 體に は 花装 6 Ł 初片 禮な ま B 種6 自し h 0 1= 0) す、人 かず 法 5 す 節ち め せ k. 暦を 然だん 法 併か 3 T 多 h ٤ ع を C ~ かず 花装 は 12 生旨 保な す 以為 L 12 あ 生计 衣い は 花紫 其な 技€ 12 Te 3 7 な 花は 5 华加 姿力 巧言 類為 L 生い 1 人 13 n かん 0 自己 を着用 法点 te 3 け 智 は 8 1 ば す 整。 加克 資し 3 3 夫を 接也 然也 飾さ ٤ から 單流 體に 格な -12 ^ す n L b ^ かう と、質い す 3 多 は 3 相等 7 氣け 1 ~ 出で 虚 告う 3 7. 延0 は 自し 3 ~ 0 云 ž 0 來き ٤ ع 禮な 無な L 0 然世 は 姿だ 實 に袴は 7 は 法は 3 を £ b ٤ 其での 华技 T 所出 で 失ら 赤さき 0 B 云い 生い 整の 調る 13 8 Ł あ L 揮5 < Z 腰記 AK to 巧言 自し 0 b る ٨ 72 k" ^ ~ に、羽は 暗る 如是 き 多 75 然だ 多 ね 0 け 3 姿" Ł 加台 體に 精芯 〈、 革; T 精芸 b L ば 織が 形 神儿 手で ~ 3 7 13 神に 0 で 以 す、約 は 細ぎ 之 ت Ł 3 水 あ 0 で 肩な 整の 工<sup>′</sup> T Ł す n 1 b あ D 其る 1: ま で 於さ 10 3 E 0 ま Z. b 形容 す P あ は T b 0 す 12 ま ---云り 如小 すが を 6 言だ 治さ も 3 b B ~ < 調。 ^ 3 あ 1 然光 之 何が ~ 0 定 ば す 云 L か b 0) 30 1 ٤ ^ ٤ 2 る 草台 かず \$ Ľ 18 自し は 地与 ^ 心言 此 T 云山 す、虚 な ば 花台 然だ 申请 Ł 1: あ 虚 生はちゃう Z 瓶心 から b 0) で を L 尊を 3 譯力 無な 木 虚ま Ł 質い あ 1-ま p で ٤ は 插音 < な 0 3 L b せ j 實 共での 銀な ---h 7 b ż L 1 12 之 形容 文も 1: は すが語 其で 声う を カジ L b 相等ななかば 花袋 智 学也 美 たとなる 0) な 生い 木 \$2 は 1= h け 整の 5 和 0 多

四

を基とし 第 天 72 のであります、即ち次 編 Ш 生 花 M 天 II ζ 生 花 ぎに 9 法 ٤ 地 園づ 型 1= 方 よって 記 方 地 して見 形 II 南 ませう。 天 地 東 西 和 Ŧî. 合

北

代前 生計 加益 で か à 花装 ら、虚 では て 居<sup>を</sup> あ ふべき技 ります、尤も之れ 0 當って 型架 實い ります と云い 欲は 花袋 巧克 9 が、此 にも一定の形があります形とは次ぎに述 か 0 ふことを心得て其形 型於 ね とし ま の三 は す 才言 流 T V 諸は 0 派は n ع 起き 流 によつて りは を 通3 b 天な 園る によ 天だ C て最か 地与 地与 天● を外、或は るべ 方; 陰が も重な を和っ 陽 きは の 和<sup>p</sup> 3 合於 100 云小 合意 を L を意い this. £ T お まで 之 多 かっ 留、或は n 味み ね ~" b んとする を L ば 縦ら 72 な あ 横 相。 b Ė 3 人。 勾; 0 ま n 花装の 弦光 で 智 0 せ の形とし 地ち 用。 は ho 或は 球; 天。 型於 圓名 地。 で 皷∘ 體に 人。 あ とも云い 72 説さ ります 0 B Ξ 0) 現以 才は 0)

智 \$ 天た 0 T 0 其な 通品 圓光 で 人。 寸 b 地方 あ 三 Ł かう 才は 花点 共高 方時 b 之 趣。 Ł まな 包 0 すい語 骨言 n 本是 味み は 子山 1= 體に to 天だ 以為 5 ٤ ょ は は 先輩 天だ 7 園まる 0 づ 7 T 地与 樂なの ž  $\equiv$ 別答 天。 0) L 8 地。 合がっ 才は 12 む 0) 地与 人。 花台 0 體だ 配品 道言 は 2 0 3 置り 0) Ξ 陰が 方等 で 才意 18 添き 陽う す 形铁 圖づ え 智 0 な カコ 形造 和的 3 1: を 3 よ 入い 合が 理 B 机五 3 で 屈る 0 0 T B あ ば T 示点 備で b 0 あ 0 L ٤ で 3 72 3 T 説さ ع L あ L 見み 云 7 3 0 7 當方 ますと 初告 E 陰が 2 思表 陽雨 否以 古 め 7 は 説さ à 生 論な 7 極意 1= 花装 居を 0) j C 0 \$2 氣き \$ 2 型於 ば 0 す 12 宜治 1775 ま 智 B 造? L 和力 0) 13 要多 で す b U 得う るにあ 2 は あ 圖っ る b









第號編坐

花

六

無な 亚. 0 技等 < 備び が整め T 0) 外景 は 第 £ 13 1-T 右拿 3 稲 居を 0 n 闘づ n 譯け 生 ば 點に で 夫を 線光 花 は n あ 0) T b \_ 宜言 枝 き 生 花 し せ かず 9 加益 5 h 法 生計 は 0 ૃ で 花器 n 型 あ Ł ば ります。 L 七 行 T と云い は 其での 何答 Z 流 0)

で

す

から

此二

0)

\_\_A

技をは

必な

5

ず

多

問と

はず

天元

地与

人儿

の配告

置5

٤

五備が

花 竪



生花の三才と五備

添 (一) 之。三 7 ゎ 3 がた え n ij 9 Ħ. の (二) で 館の た 0 ŧ 加以 枝だ 被急と L す ٤ II 7 10 -( な

花

横



12

筇 500 編 生

花

は 前き 武龙 12 行 ります、即 述の ~: 草 72 通 0 b 事 共る で == あ 體に b 0 ま

3

B

心得

~

\$

で

あ

5

説さ

に「真ん

は

2

か

如言

く、行う

行。

カラ

如言

く、真う

は

3

カラ

走世

立作

す

が、共気

納さ

也

~

き三角

形然

1= 真しんぎ

行

此

0)

 $\equiv$ 

體が

あ

るこ

才は

0

配出

置ち

如是

しと云

2

T

お

b

き

す

から

之

\$2

多

圖づ

1=

ょ

つ

T

示。

L

き

すと、前

の三

才能 は

と五

備で

0

闘っ

記と

L

72

真

器花

花

闘っ 眞を 竪空 15 體だ 花紫 3 多 0 以多 最高な 0) 3 は 殊さ T 圖づ 更さ 前き 下岩 は はぞう 5 1= 0 説さ 示。 圖づ 0 明さ 體に L 1-多 12 記と 横き 加益 L 花装 ~ 72 つ 0 る 0) 通益 圖づ 圖づ は 35 9 で ٤ で 草等 對にいう B あ 0 體に 無な りま < L 4 其で す 7 n 此二  $\equiv$ 御ご かっ 題る 5 樣的

は自ら 3 相 違る 0 あ る こと は 判別 るこ ٤ 人思き ひます。

0)

勝ざ 手で لح 逆。 勝 手で 及誓 W. 客位 0 花器 と 主。 位の 花

生品

花袋

本是

體が

は

前き

に
述
の

~

72

通点

りで

ありますが、其

型には本勝

手で

と逆勝

手で

0

差さ

别答

あ

ること

0

八

0) を to 0 心心得 圖っ 右等 \_\_\_\_ 得 才言 0 1= 通品 挿さ Ŧi. da す b ば 1= 0 73 な で b 3 あ 3 0 b せ で ま h す す 2 之 がずる し n 7 勝っ 本是 B 手で 前き 勝ざ は 手で 此二 Ł 0 云山 反は £ 對に 0 竪 で は 人人 前き 多 1 花 右至 述の 1: ~ L 72 7 通益 地ち b 人比 to 橫) をなり 0) 枝卷 1:

す

ること

は

下的

渗

左答

1

L

T

地与

處きで は 何と う 此二 云い 0 本品 2 場ば 勝っ 手で 1= 12 逆が勝つ 別う から 手で としている 0 生い U け る 方於 בנל

1,

備び 0 合い 圖づ 3 差さ 對だ 照 な 3 る から 宜る 手 膀 逆 (天) (地) J. 同

(在

(地)

(天)

鼠行草の事。本勝手と遊勝手及び客位の花と主位の 床き かっ n ٤ あ す 床と B 多 b 0 か 下上 殊 間ま 0 きち 3 Ł 10 更 向語 す 例に 記 3 夫を カラ 2 L 説さ 72 先\* n L T 7 明為 方货 づ カコ 云山 見み 6 す 角誓 床 所治 き 3 1 0 ば 調る t 問意 ょ 北京 容な 72 b 2 0 即答 位の 7 相等 ع 九 床の陽と床の陰 O 7 A 生い 北 < 西 東 ~ 3 南 花装

圖づ

以多

7

す

方等

カジ

判於

h

易节 から

<

あ

b

3

す

示

陰な

0

床

Ł

陽

0

床

0)

差さ

別ざ

あ

h

£

す

之

ち

闘づ 多

0

0

は

陽

0

床

A

は

陰常

0

床

で

あ

b

维

生

花

違っ

と云い

Z

ع

1=

就っ

63

7

述の 0

~

T

見み

き

す

主は

位か

Ł

L

7

生い

<

~

3

花装

相等

遠る

か

5

で

3

申

せ

ば

約3

去

b

生い

け

12

花片

を

<

~

3

置も

包

樂で

重

為た

め

1=

生い

H

3

花法

等

を

云り

2

E

0

で

之

n

は

容さ

位の

花装

0)

0

反は

對抗

0

床

1:

は

本は

勝が

手で

0

花数

多

生い

け

3

-

٤

10

な

つ

7

あ

b

きょ

主。

位か

0

花绘

F

は

客やく

から

懇え

望的

3

n

T

主。

人

0)

為たな

め

1

生い

V

3

花、或る

は

我や

から

7

其での

床と

から

陽等

73

和

ば

本是

勝ち

手で

0

花台

體に

陰な

床

\$2

ば

逆影

手で

0

花台

體に

を

以也

位か

0)

生旨

花装

何と

5

かっ

1

せ

ば

客な

位か

٤

は

主是

人儿

カラ

を

行き

應等

3

3

為古

的

申言

は

0 関な かっ . 3 南なる E 向也 b 12 床 は 陽う 同西のかないくにし 0 隅る T 南海 向包 05 72 床と は 陰な で あ b ま L T 他生 は 之 n 1= 準ん

受

編

4:

花

12 居や 次。 T 1= T 陽 間章 す 生い 光 御世 0 1 3 V 1= 生間に 床 捕さ 客 定に 0 3 1: L で 花袋 Sto な は T あ で 0) 3 逆勝 自也 生旨 あ h 63 C 分が ま 花器 b す、又表 手で 0 3 3 陰な 目め 主。 L

# 型以外の花

際に 何答 形然 h ま 流 0 重な 中等 1= せ 直 1 h 拘? 10 納き は から 併品 線花 3 め すい 20 カコ L 引 枝卷 生計 ね < 3 0 花器 縦だ 場は 模的 0 型於 線だ 合か 樣多 to から 1: ٤ 越 あ よ L 元 b b T 或るの \$ は T す なる は 以为 上 1: 磨だ 其る 出世 恰な 述ら ^. 7 3 好 ~ 云山 和 多 72 はか 通点 ^ 取と 恰言 ば 8 b 好言 地。 1-3 ---定に 0 0) 12 花袋 ٤ 於さ 0) 22 から T 形以 n 天江 必な 武量 場准 3 0 を 合め 枝卷 す 首。 P L Wii U かっ 又意 5 8. L 枝菜 根的 Ξ 7 角な 新い 居を 如 花台 形常 3 訓章 Rig 3 器 ね 如 0 5 ば ば 水等 偽権を な

7

B

差

支が

^

0)

無な

13

-

Ł

1

75

2

T

あ

9

せる

す

磨だ

~

T

型於 定に 1 0 鉄は 型空 5 すい 1: 能は 型於 1 め 鉄は かっ め 和 p 3 5 of. ع 5 す な 塘江 22 合か ば な 宜 الح 0 枝卷 カジ を あ 切き b B ż 寸 ね ば から 之 な n 6 1= な は h 次。 7: り、或る 3 0 op は 造る 5 13 草台 心得 0 op 多 5 持 1=

つて居ればよろしい。

印記の Ł 第だ 1= は 云い ٤ 折客 Z 0) 返か 据出 0 ろ L は 合か ٤ 申き きな 即答 で 稱於 す 迄き ち 0 ^ 長な T 8 垂ずる 直を 15 30 無な 3 12 圖づ < 線は け 1110 多 0 示品 脱ぎ 0 枝飞 枝器 난 L 12 re T ね 通品 垂ず ば あ 直線 恰か b b 水等 \$. 好 以小 際語 す から 外的 かっ かず 取と 5 之 n 1-出程 n × D

新 選級 / / - ·

無な 云り ba ^ 譯け ば 水等 で あ 際は b カコ ま 5 × 印章 ま T 寸さ あ n ば Ξ 寸意 ナご け 0 枝卷 多 垂直 線だ 0 外管 ~ 出だ L T 3 差 支が 0

人 夫を b n カコ 0 反か = か 體法 3 第 7 以 第だ 外的 生 編 花塔 0 1= Ł 場は ---生 枝卷 合か 花 7 ナご 即な から け 味る は 5 線也 多 斯き 型 外的 以 發は b 外 揮き 1 絵す 0 出 す 7 花 2 難だ T B 3 枝多 3 差言 から 支記 of 出了 夢る ~ 來き は 草台 ŧ あ 73 7 200 b 其で ż 0 枝卷 塘江 せ 0) h 合め 恰な 1 65 好言 P は 流な は 差言 之 支記 L n ٤ ^ 又非 揃品 0 次 無な T 3 0 1 ば 天江

圖づ

か

地与

5

例 流



法

其

例

恵と 8 2 角な は B 此二 流。 0 內。 用。 130 13 3 A) o は 0) 圖づ 稻? 老等 18 熟に 學が げ L T 12 見み 人公 3 0) す 生い Ł < 次。 ~ 3 30 0 8 通品 0) b で で 初上 あ 學 b 0) 人公 ţ 12 は 武 2

2 方法 3 倚舊 かっ を 且,5, で b け 今日 以為 ま あ 示。 b 可 す 0 0) 型常 かう す、光 を 内。 外的 夫を 用。 3 b n 0 之 1-は 花坛 かっ \$2 向恋 用計 F. 8 つ 0 御で 登さ 枝野路 T 7 磨ら 考 內言 0) ち 用き Z, 為た 雪 人是 3 0 云小 83 反流 圖づ 枝色 S 生的 70 對た は 以為 IT 語ぶ T 内容 通言 方常 示。 部5 13 から 即落 L 30 あ ち 7 ば b 見み 乗する 直線 す、ご 角智 さる 0 L 72 九 方等 方は は 未み 0) 失艺 向哲 け 端だ 流 から 舒品 T 1: な 生い 向影 3 流流 -[: Z D け 3 かず 時 ~ 宜る 生い 35 186 云い U 見み T

T

12 生

3

な

3

5

で言

何答

事是

72

b

0

避さ

け

る

やう

心が掛が

け 3

が

肝沈

腎に

で

あ

ります、即

5

其での

例出

Ł

L

T

器

1

す

3

0)

班说

多

次っ を

に示い

7

見み

ませう。

編

生

花

花

瞪

9

例

か

3

T

自じ

# 例 用 內 0

枝卷

を

左背に

L

72

bo

體に 0 例识

花台

努? 家か 8 修さ め 0 資し 7 め 諸は とす ょ うと 所出 0 ~ 生計 Ť す 花装 は る 勿 12 を 論な 御ど 覧が T で もみづか あ 75 3 b \$ 5 い、そ す 究は L カジ め 殊を 3 7 可办 12 外员 ٤ 花台 1-故人或 認を 道方 め 12 あ 12 は先輩 B 2 0 T 1 は の 成<sup>な</sup> 做智 尚篇 ひ、面を 花。 更言 3 L 白る 其での 72 應う b か 要 3 かず 0 ず あ を 花台 ٤ b 多程 ( 體が 思も 見み 3 す

普ト 0 枝花 通言 E To 右ぎ 5 に ば × 타 出栏 右ぎ 0 處る 1-出世 1= 置ね す ~ < 35 ~ 地。 35 人。 0



け

3

0

は

普い

通?

で

あ

りますが、一

個= 0 時多 1= は 刎は 和

瓶言

釣~

と見る

T

相當 應世 L

63

綱な

多

圓光

座ぎ

0)

B

5

1:

九章

<

卷\*

rJ

T

用智

3

72

13

\$2

ば

で 編 せ j<sub>o</sub> 生

邻

花

花 瞪 9 例

b 70 夫· 井の 用為 n 戸と ひ

花台 釣る 瓶~ 臺門 かっ 1-は 3 は T 竹符 は 對公 0 簀す 0 個完 場は 智 用智 生い

面が 白岩 < あ 合き W 1 b で 3 ż せ 8 から 宜言 h 語ぶ 通? し か 0 3 V2 花台 L. 5, 臺灣 闘づ of. 12 潮洋 示。 板岩



L

72

通品

0 類為 第

四·

例

B め

あ



膀的 0 花台 手て 礎に 15 にて ij

丘丘

第 水とくはさ 水 例 ٤ 陸 社かきつばた 分 12 杜からだっだった II て II 陸 眞 水な 行 な 芝 u)



頭を改めて説く船の花器に生け方いろくあり、

第

Æ.

郭

登

編

生

例

草等を花の花は、

下に垂れたるは流・

Lo

六

以是 は 生計 第 花装 とし 編 T 4: まだ 73 花 3 例此 花 多 野ぁ ⑫ げ 0 72 例 0 で あ ります、詳 しく云へば際限は 12 あ

りませんが、

例 八 第

例 七 第

凡之 3 12 す 花な た 顔ふ T 第に n 11 手て 花ら 0 3° ક る 薬が か す 0 3 B 花ら ŝ 端に 心が掛が 12 器き 其る 12 ζ 手て 挿さ

此二 備な 合が 0 3. L. て 生い 天だ it 7: 地ち ろ 方於 人に 外が はお 各( 0 12 == 其を オさい 段だ 0 置い た た





L

\$

L

72

カコ

5

٤

75

3

Vo

譚け は ば مع 範に 以中 3 世での 上 で 2 宜る す 述の 園る 趣な と、から あ L なき T を 0) ~ 異 b 3 45 55 脱ぎ 例以 35 P 0 \_ 等等 1= 12 せ す j つ U で で D よ 篤と 大点 かっ 3 は T あ 0 0 3 居を B あ 切ぎ は T h ·御· 之 此二 15 花台 b 350 等と 3 魔気 n ۲ す ٤ 器き 0) ま L は 條等 す E かっ < は 1 是" 項言 H から 5 同 云い 應為 非の 然品 C 1 n あ S. ---に心得 ても 觸 3 h 3 3 で 8 3 ば 趣。 n あ 0 す、生計 之 生計 を 12 ٨ b 7 3 花装 \$2 ま 其な 买是 花装 10 12 體に 13 0 すっ お ימ は は 0 ょ 3 L 生的 忌り とさ 7 ね 體だ L 0 ば 花装 7 T 居を Ł 多 な ٤ L 花法 は る ~ n 前き こと L 3 T 多 72 b ŧ は 1 T 條了 生い け せ 實い Din 云山 述の は 項 け 上等 際に h から ~ お n ~ 即這 述の ば た 判员 0 あ ば 資し 通品 5 間電 生計 b b ~ 次 格で £ 72 違い 花览 b で  $\equiv$ ž す 通品 あ かず 77 Ł 八 無な 如" b 角さ 1 は b L 述の 何か 形質性 備系 無な ま T 63 ۲ せ 1= ~ は 43 0 う、が 3 Ł 其る 2 かっ 體に 5 理点だい 解う ことと 1= T 3 は 居を 云い 形影 15 から 殆ど 好い

備な

n

る

7

0

L

h

100

編

生

む ~ 专 々り

1: 生は 差 花装 支加 0 ^ 忌以 0 ~ 無な 3 事言 b こと RY. は で 流引 あ 儀ぎ 3 10 うと よ 2 B T 250 彩· 0) 少等 流? 異記 儀ぎ 1 1 せ 宜為 h L で 3 b 無な あ b 3 ٤ ま L せ 72 h 8 カジ 併品 0) は L 矢 假艺 張は 令~ h 甲: 迎 0) 流 け ·儀等 3

條了 方等 項言 カジ を響か よ 0 げ L -05 全花 で 般は -1. カコ 种为 3 す 他生 る 流 こと 1= 比中 L L L T かん 禁さ 忌 L 120 0) 此中 較 的き 多证 15 嵯さ 峨" 米み 生 流 1-傳記 ^

す "正 穀、 ~" 37 で は Ŧī. 殿さ あ b .は 人に 命さ せ を ho 野な (" 大意 切ち な 8 0 で あ b ż す かっ 3 之 \$2

は

生計

花器

とし

7

決以

L

1

使し

用;

B

\$2

7

0

居る

野) 名 菜、 0) 知 0) 花、 n n, 花 之 n 3 名な 客席 B 知し 1= 5 使記 す 其出生も 2 T は 客さく B 判的 1= 對流 3 L D 花坛 T 禮い te で容に F. 失り す 1= 使か 6 ·-つ ع T は ٨ 13 不い inl<sub>i)</sub> b さいと せ ho

朝 句 L 以上述 0 U. あい 0 20 强、 花 15 ~ 13 花、 四 種は 遊ば 被鬼 13 之 自也 28 分光 薊る \$ 客席 の書は 17 ريح 震災。或は 0) 10 P 控め j え 其る 73 如 他生 刺诗 ば 自じ あ な 分光 3 b 0 B 136 跳等 0) せ B め か 客 Ł L 10

慮り 悪な す 13 ٤ ~ 13 30 で 申等 あ L b きょ ま せ ん、見た すつ ナご 客席 12 捕さ L 72 b 來 答答 0 月の 垫 悦き ば 43 B õ ٤ 3 3 場出 合か 10 0) 孙 遠名

7

樂な

L

もの

為炸

め

7

あ

n

ば

强

ち

對流

L

T

失ら

禮い

で

あ

b

ま

す、が

併か

re [er b 82 Ł 生 ۲ は 枝 花 と枝巻 X な ٤ 0 思 む 7 から ~ き b ð す。 つ 亦 n n 7 × 0 P Š 1= 75 つ 72 3 0 です、之れは 各な 流

10

通

見

切》

見み

切き

C

T

絶ざっ

對点

10

不

4

No.

掛`

物

180

指

すい

枝、

指让

人儿

枝し

7

反片

對に

掛許

軸ち

13

向部

2

T

指さ

L

12

枝条

のことで

す

之

· B

宜法

L

<

あ

\$2

12

指 天 枝、 郭 中なか かっ 5 出了 T ゥ 示 花 b な L 1-勢に 强言 く上さ 12 何の び 72 枝卷 で 南 h 15 17 から 之 12 B

0 350 指 宜る 震る 舎り 地。 L 草さ あ 枝、 < 0) b あ 如言 かん b 3 せ 前き 386 垂 h 1-せ \$2 カジ 述の ho 假空 3 ~: ~ 令~ た 20 枝条 指し 天だ 先き 天で 枝し 性だ カジ 勢は と反流 0) B V. 0) 無な 對に は < T 别為 下片 -KL を指さ ځ 1-L 向な L 7 つ を枝色 72 T 垂た n 0 72 0) で は す 勿 3 論る 焼き 活设 ひますだも 花装 T あ 柳等 3

指 は 客で 人 1 枝、 對法 L 7 ---無法 1= 禮い 胸部 0 突拿 枝卷 枝卷 ٤ ٤ す 3 5 稱 申き ~ ま す 程題 L T で 正的 あ b ~ ま 直で す。 1 突。 き出て 12 枝 0 ことです、此 0) 指じ 人儿 枝し

h ま 4. h かっ 3 假な 命 E, 面点 か Ġ 見み 元 ず とも も心得 3 カジ 宜 L ro

天 3 で 盖 嫌言 13 2 2 7 ば 天江 かっ 恰ら 蓋が ど上之 とは b で 讀は は かっ 無な 6. h 蓋が < で 38 字に 見み 3 す 0) 方時 3 通品 でも P b 5 13 ながち 誠き かゞ 1= 空さ 不 1-0) 73 ょ 恰な 好 0 5 で 12 T あ 是 な b 3 2 ます。 12 ことで b 或は あ b 花袋 ま q. 寸 枝卷 之 から \$2 殘? は 3 生旨 ず 花览 下片 向望 0)

丈`

( )

5

~")

同差

U

p

5

な

長な

3

0)

枝卷

が

\_

本是

揃る

2

T

出

T

を

ることです。

弓

箭

かず

0

B

ž

E

ملح

Z

之 兩 n 差 B 遊話 75 見み 不 江 恰な 處る では 好 73 治さ B 3 0 左さ で 右。 すっ 0 手で を渡り げ 72 cg. 5 な ながち 1 枝常 0 張は り 出<sup>て</sup> 72 こと で あ ります、

雨 垂 \$20 n は 兩差 1: 更ē 5 御亡 ż 念な 0 入い つ 72 枝卷 で、恰ら ど左き 右ら h 0 36 手で を 垂" \$2

72

g

5

Ti

形装

1

.

抱いな 2 12 枝 T あ b から す から 之 n ٤ 7 の誠と 1: 無ぶ 恰な 好う な B 0 で あ すっ

枝 花》 即告 器 枝、 to 差り 人。 兩分 枝花 0 枝系 花な 0 下加  $\widecheck{o}$ 器き 手で 流流 圖づ 0 を 正 前さ U から 面常 1 下片 12 出档 1= 枝 L 恰ら 亚\* 薬は 7 礼 から 何管 垂\*\* 号% 12 物高 3 n かっ 射い 下意 0 12 は 抱" つ 差音 72 É 支記 ۲ か え ٤ ٨ から 6 ~ 無立 あ 72 5 b B ますだ Ł 5 云点 な ت 樣語 ٤ から 0) 12 嵯さ 枝 な 眠" To 2 未み す。 生品 T 流 あ b で は 川。 0)

す 3 即在 ち 5 10 ps 13. 形整 圖 1 0 (--) な は つ 弓き 7 箭や あ 3 -は Ł 差言 支記 で あ ^ 0) b 無な ま

窓 T 枝系 す 此 薬は 0) 0) 都っ 合意 9 10 1-對に ょ 照ら 0 7 L T 中等 10 見み 見み \$ 透力 L す 72 Ġ. か 3 Š 闘っ 13 1 捕さ よ L 方常 0 で T 御ご あ b 題え ま 1 す。 13 る が ょ ろ

箒) 方時 から 恰う 3 加江 强p F 2 'n げ 72 p õ 13 恰な 好言 10 13 0 12 枝 0) こと で あ b ま す ₩<sup>5</sup> 0) 枝卷

片、

第

緼

生

花

思 む

~

3

亦

R

銀 天

> 盖 5 枝、 花》 枯さ 木き 1-細な 葛記 天だ 30 蓋が 約な カコ 0) 2 2 Ľ 3 72 Ł な P سلح は j 前さ 护 1 您 片架等 1-見み 述の 3 元 付? 2 ~ 30 枝 け L 72 0) 72 8 から ٤ 0) 天元 から で 0 蓋だ あ で あ 花装 す。 b b と云い き ま す す 2 かず 時 0 之 12 ば は n

花览

から

勢は

S

無な

<

横き

1:

な

0

T

B

宜る

L

<

あ

h

せ

hy

面が

白る

見ô

<

せ

る

云か

ふとる

カコ

捻`

或ある

120

人也

0)

枝多

な Win .

الح

1-4:

時き

此二

0) 花

を どだら

~

3

B

10

第

瓷

T 憂れ ひ を 合さ h たご B j 1 見み え 3 ۲ Ł 7 すつ

花` 流言 儀ぎ 1 t 2 7 釘针 隱? L ٤ 8 云 ひ ま す から 之 \$2 は 花法 カジ 真\* 正言 面常 10 向む 10 T 和 3

あ b ま す。

糸と 理, す 窟 1= か 用。 产 花 0 n 枝 は 人比 不 用 0 可可 S 枝器 ま 3 ば 枝卷 步 h 1= 0 生计 太言 糸と 花袋 13 12 細な Ł 空。 す b 0) ~ 0) 373 枝 區〈 地 枝谷 別ざ は 0 から 枝卷 = 3 無本 味み は < 線さ 何当 ----0) 0) n 糸と 糸 B と云い 1 同地 見る C ふ心持 12 太完 T 5 Y 0 から 躰· 8 無な 0) 0 校 < 圣 T 天江 使る 13 0 0 な 校 12 b は Ţ ま とで 4 0)

する 抱` 花

抱

枝

は

前き

1-

述の

~

3

L

72

が

抱い

花装

Ł

は

花览

向部

ひ

せ

٤

な

つ

T

抓

L

12

0)

多

云

ひ

3

合な

カジ

か

n

し

0

\$

0

で

すの

花坛

花装

は HIC 隱、 花台 來 花 器 かっ か 如 B 3 花台 三尺 器き 0 Te. かっ 能な ら三尺 云小 ひ n ま T 離な 見み す 因是 T n 申言 72 2 正是 L 10 面が 分が 弦: かっ から 6 無な ら見て、花な は H 問え n 題だ 外的 ば が葉は 宜る で L す P 1 から 序系 枝。 ٤ の 為<sup>t-</sup> L 73 7 から i, あ め に恋い b 明清 き L すの 5 T お n て見 É 3,55 す、花は ること 0)

間点

ħ;

段》 10 も進法 \_\_\_\_ 花 輸 だ。見。 或る は 花点 苦さ は 夫を 枝卷 n 以上 121 ~ 思さ 0) 花装 U から < 恰ら بخ 1 梯芒 哭\* T 1, 0 7 B 居を 5 3 1= 0) 段だ で k! 面常 3 自是 な 味る から つ 7 あ を 3 3 0) ت で Ł す が、段だ で あ 121 b 花片 3 ٤ は 7

順は 切き 色' から 0 12 1 切、 3 ~ 1= -輸光 挾告 す Ł 1 ま 花岩 7 る 3 から あ 2 0) ツ 色为 宜 b 7 = を から L ま ŋ ٤ <u>\_\_</u> す 3 5 が、若も 挟き 色が よ ٤ あ で る 3 L す、假に 数す 0) 種は を ٤ 取 令^ で あ T つ 合き 云小 0 す h 花台 B 去 ^ ば 器 j す 約 白ま 10 13 場は きら 捕さ 63 色 合かの す b 他思 は 0 0) 白、紫、黄、 花袋 10 0 甲宫 色岩 かう 0 F.3 0 紅芒 花览 下北 色为 赤か で 1-0) と云い 花岩 あ 方等 が 3 間点 乙さ کہ 0) 花法 0) 赤かか 色为 合か 3 12 花岩 0) 7 花装 1-3 0 色な 色的 2 か 0

7 見み え す 際な n すっ 迷: Z T 多 3 B ō な 形容 で あ b ż

雜

編

生.

花

忌

む

~

3

事

見

えい

隱

n

前き

述の

~

72

n

3

隠さ

花装

似

T

な

3

8

0

で

主

72

る

花雪点

は

から

後

0)

方言

1-

控か

え

5

多

薬は

非の

1=

1 111

す かっ 3 之 n 等5 は 是也 非の に心得 T お < ~ 3 Ľ とで あ b ま す。

松さん

忌

花装

は郷

ザ党

ツ編

Ł

以山

0)

通点

5

で

あ

b

す

が、右管

0)

内言

各党

流

35

通言

じ

T

特

嫌言

2

3

0)

認っ

落さ

で

L

天元

温が

で

す、釘を

隠さ

し(鏡花

です、向枝の

指

人だま

枝し

です、心

切言

丈<sup>#</sup>

H

此台

見声

切き

b

段是

なくの

七

種は

T

あ

b

~

# 色見切葉の秘傳

課け ば 種。 0 3 同なな va. 他左 類る 1= ٤ あ 道言 草等 C は 8 0) は 3 水 水草 花装 参え 趣な 花装 U) ٤ で h 用的 方诗 0 1 別ざ 大た 色が 3 1= 7 種り 薬は C を 0) 0 對に 45 取 違が ね 8 多 紅窓の 共る h ば L 同意 5 0 間於 け 尚能 合き 55 T U n 更さ 無光 色は す 花袋 12 0 をひとう یج 3 禮い 0) あ 隔記 な B 以為 花生 Ł 3 3 -7 双等 て雨 な は 事言 1 0) 35 方は 送さ 花台 花台 b 木き 使る 名が 道ぎ かっ 3 3 Ł L 器き 3 10 0) 12 0) n n 多 送さ 好 ば 72 於意 取と は 生い 3 意い ٤ 時も 通3 7 b V n 云 1 合は 例识 35 好る る 72 空影 Z ---36 0) 時を L E 方等 見み T L DB 12 1-處さ 0 生い 0 切言 13 < b 30 < 花装 或点 葉.4 見み す で 取と là は る 3 18 で 切言 生い b 為た あ 白岩 あ 葉は 合は け め 3 3 ع 5 b す きな 出る T 花岩 L 1-稱法 0) す、處 15 態智 す 0 ~ は A! 方等 あ T かう b 併品 花台 ま 送さ 多 3 から 何答 道等 生い 草 す L 磨だ 3 1= 雨 0) け 水 70 かっ ~ n 捉き 名い ばく 5 72 73 3 n 紅紫の 別ざ 1-花袋 生い 8 h 0 客意 背籍 たご 種。 0 H 0) 花袋 < 13 な 哭さ 护 かっ 0 白ま 双等 3 6 あ かっ 47

Į.

同な 1 使品 L ۲ 0 b F 見み ひ C ٤ 異記 ŧ T ٨ 切言 次 色点 根加 12 n L な で 薬は で 本是 L T 3 ぎ 0 あ と云い 其な 包 な 花装 は b た 之 一處 花袋 色な 抓 12 ŧ n 0 す 見み 12 は を L £ かる 最高 は 切言 各な P 元 T かゞ 後亡 薬は 3 其で 花は 流 1 B 1= 生い 道言 出地 隔記 ٤ 0) 3 13 位品 場は 花袋 振さ V 木を し T B 0) 葉は は 3 7 ٤ L 奥き 合か 下上 方言 儀ぎ 0 種心 20 す 0 1= 間がだ 兩分 な 中等 Ł で 類る 3 0 花装 す、光 は ~ 葉は 1-秘の 1= 老 包? 花装 ょ 10 何と 事也 0 薬は よ 方背 B 0 よ 0 h ٤ 突さ 7 此る せ L 法 かっ 2 な 3 位 3 3 T かっ B 0 7 見み 插章 カジ B 健言 傳記 云小 20 0 違う 薬は 越二 j 方等 かっ L ^ L 方常 ひ 12 0 18 3 3 きる 花装 隔台 申 1-は す n 真に 先t す 3 は 7 L T 0) 先 3 居を 弦: か こと 3 づ すと、今 に云い 根如 真しん 6 -で h 元 3 其言 から 行》 کے きな 内言 肝沈 は かっ 30 な 3 Zoli 通言 3 で 腎に 合う 色为 位言 生い で は 例な 2 ~ 250 通益 け 0) あ 0 切意 D n 花袋 高か b P 見み b 葉は 同地 ば .36 5 to 250 切的 0

葉は

٤

同党

U

色が

E

種し

類為

う

Z

~"

25

は

2

見み

挿き

方常

T

あ

### 夜。 陰が 0 花 心言 得和

宜る

L

CO

入り

n

沙

3

花装

70

真ん

1-

す

4

7

1

生い

け、そ

若的 す、其る し 客さん 代於 b 0) 邻 1= 所出 答照 望 Did Did 78 1-ょ 多社 生 2 < T L 花 夜中 يب 年になる 陰が に花装 色見切薬の秘密。 0) 8 Te 生い 0 70 け 交 3 夜陰の花の心得 北 時を 又非 1= 薬は は 物為 開さ な b رح 72 花法 多 生い 多 け 使る は 3 n 0) は 0) 宜为 かゞ 方等 L 北 47 ナジ で が あ 見る b

切

失

Z

譯片

で

あ

b

ŧ

L

T

所出

調が

其出生を

知し

3

n

カコ

3

起き

3

8

0)

と云い

は

\$2

ば

な

b

ま

せ

ん

の

2

13

で

あ

b

ŧ

す、高が

か

3

~

3

木き

te

低公

<

低

かっ

3

~

\$

草公

を

<

捕さ

せ

ば

取と

b

B

直往

3.

ず

自し

然光

20

高点

花装

35

生い

け

る

と云い

ふこと

は

既さ

1

述の

~:

ż

L

72

通品

り、虚言

實明語

5

自し

然光

3

技ぎ

巧言

是

华於

L

て、本語

體だ b

を認

和

な

3

D

۲

غ

で

あ

3

0

で

南

b

ま

す

から

自让

然

を失い

は

n

以"

上は

是"

非の

10

其為

出生か

を

訊だ

3

\$2

ば

な

5

n

0

は

勿為

論な

0)

生い ろ L 第 < 壹 ことが肝沈 無な 編 5 こと 生 要 は 禁え 忌\* 花

0

内言

12

B

述の

~

て

あ

りますが、夜

陰に

0

生計

花装

には

荷盆

更さ

3

無な

É

ex

0

ょ

5

1=

け

3

で

あ

h

\$

す。

## 草等 木 挿® 方常 の 心言

草、 以小 で で n 上地 水 す す は 出 花ら カコ かう 假如 生` 3 道等 ~ 0 本是 b 1= 72 事 編え かさ B 1: で B T 0 最多 人以外に は 生計 之 前き 花装 B n 以多 ٤ 大流 は 切ち T 12 更ら 花法 忌き T な を 輝た 草等 ۲ 生 13 木? Ł 12 必ら H < 多 で る 述の 手で あ 要多 10 ~ な 10 b 就。 T す ま ことは 見る 5 3 L て第に T き 以山 すと次 谷な 上は 車等 は 流 ーに 水 是也 0 で 心得 ž 非の は 振さ 0 秘の 10 L 通益 2: 偶な 方符 或為 即在 ば n b を は で ち 心得 與き 生い あ 儀》 け 6 方常 き ね Ł ば で す。 な T あ 3 居を b ます、さ n ô 3 0)

重 竹き 違る 野中 之 0 を 山, 恵き b は 3 n 器 ٤ ま 無な b 取台 から 12 n 野、 木 ず 8 73 0) す 合は Š 3 0 發は 水 あ 0) 0 ---出。 多 す 险: 2 から b 生艺 生い 概だ ょ 6 筇 72 重ぎ ヹ 插さ 1 35 け 發) 生品 L 1= < あ 花台 = は す 103 す 方常 12 生) 木き n n 編 器 重等 山? で 1= 13 8 1 地, 充い ば は 10 10 یج 反は す 於さ 强な 0) 0 分がん 高な 生 0 は な は ż Ł T 差 ち カコ Z 1-< L 花 灌り 1-3 0 天元 7 0 5 相等 B 别 調と 草台 ~ 1= 72 地与 水き 之二 違る 夫を 10 25 水 3: は 草公 水 花台 ۲ 垫 高か n n から ~ で 低分 \\... 草 カコ 器き 轉ん 等5 0) < ક 草 3 無な あ L 木 下片 又主 たを 1: 倒结 是 水 は n で < Į. 趣。 揷 革公 生い 考か L 1 tz ば あ は 肝な ٤ は L をき 陸なか Z H 72 陸か 凡其 腎に 平心 3 云山 b ^ 方 合は 譯け 草公 變か 捕さ 3 草台 野。 かな T 0) 若t L 0 1: で to ٤ す 發は L 1-水き ^ 8 1 は 下片 決り 抓t 水等 Ł T 發は 臂だ 妇 生は 得 は 0) 1113 1 何答 L 草台 生世 ~ ば 地ち で L 直公 X 水さ 12 更さ を T な T 1-1 あ よ 木き L 道 取为 5 當方 b 發は 12 云り 3 應等 h 0 h 多 川潭 合意 生 で 多 陸な ^ き 内? D U ક 捕さ あ 得為 野中 す ば L 草等 T すっ 低分 1-0) 3 b 1: 12 72 3 深是 は 其る は 12 4 灌台 如 ま 發出 水さ 山流 當ち 道等 0 は 風言 8 ば す 生世 水等 中等 然 0 0 幽等 姿し 理》 水 即花 15 草 Ł L 谷さ 18 6 12 12 0) 0 5 b 平心 P 12 を 殺は ۲ 異さ は 1 B 3 \_ 申 直弯 低公 野。 生艺 發い Ł 1: j あ 二十 せ 重等 木を < 生世 L な せ L で 0) h 北 旁先 h 背世 切意 ょ 捕さ 發出 72 L あ 7 又表 居を b す 水等 72 丈: 0) せ 生芸 b 12 違る sp. 高結 草等 3 生い ん ~ L 0) 重 j < É 木き 高温 72 F 0 < す 1 75 殊を 平心 で B 8 ٤ 2 7)3 ~ かっ S な 野中 あ 相等 手に 7 3 5

0)

1

枝系

0)

使品

2

方常

P

生的

H

0

1-

6.9

1

0)

心得

15

説と

かっ

ね

ば

判り

b

か

\$2

3

1=

1

7

8

其る

體に

0)

風言

変し

は

質じっ

就。

述の 深分 種島 1: < 2 < H ~" 類語 ع 12 腦力 な 72 to 3 花ら 通信 2 題為 n 木き 11日3 策 ば b わ げ 10 13 普 上之 先だ け T 上之 n 統 遣い 12 1-1= ば 例点 喬 陸な 73 \* 上之 0) 4 生い 3 示場 水原 武芸 け ば 山景 せ 0) 70 白し 13 類る 中京 ば 0) 花 風言 然 中东 3 中东 1= 変し 3 水等 101 1= 0) 灌り 和 判院 複 遊さ を 數字 2 水 人い 雑ぎ を 多点 等 下岩 1-0) \$2 < T な 類る 中京 1= す、そ 見み 下上 3 L 1-陸か 3 き 12 T n す 草台 或 3 Ł かっ 宜る を かっ 多 で 3 B 入い 下上 L 其态 すっ 要等 1 3 4 抓さ 2 水等 は ~" L 以心 革る 3 n 上でう 12 3 を T 方がた B 振さ あ 0 水等 出場 寸 b 恰さ 生品 草公 き かっ 或る 好き و ع す かず 其: 1-無な 之 13 種し 0 32 < 山章 類為 等5 單於 13 0) 3 T 0 1-B は 差さ 水き 0 别言 既さ 7 1. で 北台 1: TP 無な 12

1= 花 L 7 物が 1 双意 3 据文 器 3 1: 3 物為 据さ 0 1 就で 無法 3 物為 花 0 b 0) 合き 7 L 花台 T 2 多だ 好 器等 73 で 花台 30 < 3 思き 見み 8 あ 1-は 支 0 b 3 0 共を で す ま Ť 方は 處る 左 あ す、 ٤ かぶ で 2 右; b は 會包 0 花点 別る 得 L 綠台 す 0 0 1 1: 支持 本质 述の 0 かっ 出了 差言 3 は 編べ 李来 ~ 各花器 渡力 筒? で 300 易す 形紫 云い 寸 L 5 0 カラ 0 h 3 花公 併品 長数 1: 筒? 0 器 應 形質 3 L で 10 之二 0 U ٤ あ Ξ は は 3 n h **建** 背世 其る 0 を 7 内外の 高か は 0 大た す。 勿為 高か 3 別ざ 0) 0) 論な 3 L 高な き で 3 Z 文ti 0 あ 寸 据す 10 乃言 h ع 生い 至山 物的 筒? ま H L 3 形だ 式货 は 3 T 壶。 0 华龙 其言 横き 形常 かず 0) 度と 3 1: 普 高か 平台 10 合言 失与 通言 3 12

b

ま

せ

h

合か で 花 を 以 ----7 葉, す ~ 35 生い < B 0 べ で 3 花は あ b 數% ŧ 0) 此中 す。 例n 多 示片 L た B 0) で \_\_ 輪? 0 花装

大力

輪光

O)

花装

1=

薬は

を,

极品

Z

割的

あ

b

き

目め 生 0) 7 枝器 40 は な ~" 何等 15 3 <u>۔</u> 枝 n ٤ 數 B 智 添さ 嫌言 え で 生計 N ż 花装 あ す b ر لح ま か す 3 7 かず 使る 併品 本、五 Z L 枝卷 本光 何急 は 本点 前き 本九九 0 1= 派 述の え 本是 ~ と云い to 72 使る 通品 £ L b 天だ 風さ 1-1 L 地与 奇 12 人に 處る 數方 Ξ 0) ( 才言 其る 校花 0 數学 枝卷 枝瓷 数字 多 10 使記 B 主は は 合が Ł L L ね 其る ば T 丁ラ な 他生

種 は は T 草台 紹う 三 類: 花器 對於 水 35 的な ٤ 云い 草う 使品 1-不小 水 2 2 Ł 可切 0 30 かっ 種し ٤ 五 난 多 類為 種は h 嫌言 1 就っ 0 で 2 場は す かる 0 す、三 合き 7 か 3 は は 水 \_ ----别答 種し 段だ 種品 ٤ は 0 は 0 花は 水き 木き 制性 ٤ 枝条 ば 限灯 U .70 か は 7 生い b あ け b 種品 3 種品 \$ は 10 を せ 草台 は 生い h 花装 H かず 種し 併か 18 3 -雜 だ し t غ 花台 3 道言 は で لح 水き あ 1-云山 3 は b 使品 S 諸」 風言 0 L 流

T

之

礼

35

通言

C

T

種。

1

73

3

草

水

取'

合

せい

置き

花坛

器計

1-

=

種品

生い

け

3

時音

は 心

1

天。

使記

Z

草等

木

0

72

け

假か

3

10

H.

尺

あ

3

B

0

Ł

郊

編

生

花

草

木

揷

L

方

.0

得

4

0)

10

は

容さ

易い

で

は

あ

b

ま

せ

h

す

か

之

n

は

初上

心是

B

同等

樣

で

あ

b

から

色な

0)

見る

切

等多

無な

13

自ら

桃さ

か

木

蓮な

人。

13

丁克

花り

武が

年も

青と

0)

類為

18

記し

L

T

見み

36

す

す、そ 山雪 又表 F 3 す 人是 5 吹李 天。 天 0 n 考かが 1= n かっ 1= 3 ば 人。 稍 紅言 云小 かっ 白に ^ 6 五. 梅沙 梅は 梅う Z 1-心方 大程 種は 使か 地。 かっ かっ 極一 廣かる 8 12 自是 持 2 芍藥~ 日等 取员 人。 梅う 7 1 1= 合な 1= 嫌と 取员 0) は L 0) 編し 山青 合な は 草台 芽ゥ 三尺よ T ば 張し せ か、 萸柳 花装 抓3 3 3 ば す h お から 小三 かゞ だ か 0 よ b b 宜き £ 梅う 類る ろ 何つ 人。 ナレ L 3 地。 び 種。 10 卵等 1-12 い、そ 3 又表 百% B 0 酸な る 兩為 + 据さ 類な 村き B 子、游 金色 ---物為 0 T 0 地。 種。 等 B 共る か 赤か 8 10 j 0) 取片 10 塔龙 振 株なか 12 栋 合な 使記 か、地・ す 共の す 10 2 Č 分 他左 錢花 8 ~" 花台 Ł H 右登 1= 37 0) 或あるい は T 葉は 1-B は 準に あ 捕草 は 外尽 0 \_\_ 尺岩 b 丹だ す U 天。 X ま 時等 金色 例出 五. 7 12

死し 花台 殘礼 花的 こと

花台 0 客席 又言 n は 8 残れ 12 花装 花台 生い 智 と云い H 生い る H 2 花袋 3 0) は 1 13 共高 就っ 夫 當さ 0 李章 n 7 以外 R( は 是" K 0) 0) 非の 花装 花装 1 心得 0 かっ 改成の とで は .7 早時 お すない 哭 かっ 0) 力 ち 花装 ば 死し 多 な 花台 用 5 と云い ひ D 3 0) ٤ 0) Z で ょ あ 季 b 候; Ł 35 すべれ 外与 き す 7 花览 かず 普小 死山 通言

۲

L

は

n

0)

0

寸だ

よ

b

伸の

U

3

3

受

生

花

三月 L 花点 ٢ T 重 账等 0) 生い で 席はい め け る る 0) に、二月の 席上に ۲ 0 な と、文章 n ば 12 冬 0) 兎と 花览 殘 0 も角流儀 花装 を 花台 三月 と云い を、夏多 の席上に 四 £. の席上 月ち 0 0) は 席とう 月記 一は勿言 春 後さ 12 0 n 論客席 花装 捕さ 0 を、秋き す 花点 Ľ 0 12 ٤ ことで、一月 0) 席上に 用品 で ひ あ n b から 夏等 3 ょ 专 の花は 12 にし賞 が、共気 ろ を、冬か し す い 1-~ 自じ 3 0) 席上に 分点 花装 0) 多 \_ 樂なり 月ら 2 秋き ع

か

0

### 四 季 0 生。 け 方常

H は 0 草等 で 李 T 木 使る あ 申言 候 0 £ b 去 風言 L 1 ~: 姿し Ž ょ 7 す 見み 枝然 かず カコ 2 \$ 3 T 四 0 花袋 手で 李章 す 之 葉或の ٤ 加加 1= n ょ 次。 を 減以 3 は 崩分 B つて 添き 0) す せ 眺等 通 え ت ね とす Ł ば め b の から で な す。 出口 違が ~ b 3 來き ま Z 枝卷 やうに、之 n せ 振》 0 ん は b と云い 0 元是 n こと よ b Z を 生い で で T 生計 あ け あ 花紫 花装 b 9 ٤ ます、遊ち ま 0) す 本品 す から 體に る 弦 は 12 L 之 1 既 云い 1 T \$2 Z. 迹の Ł 多 春夏 24 手で ~ 12 李 加加 通点 秋; 減江 1-冬 Ł b b

Ξ

は

枯かれ

薬は

を棄す

て(大は

抵こ

0

草

木

は

新品

薬は

で

あ

b

ま

す

が、喬木

のため

には

古る

47

薬は

から

あ

b

ます文

新

B

郭

編

生.

花

死花殘花のこと。四字の生け方

春

0

生

花

春点

は

草等

木

0)

發出

生は

寸

3

時也

季

で

ð

b

300

3

ימל

3

使記

2

~

3

枝

葉

長\*

は

け

72

3

葉、或

な

3

を

7

け

3

カジ

よ

ろ

L

43

L 5 薬は 1= 72 題る で 成な 3 べく青を 花 k ( とし 72 B

郭

登

編

生

夏 ま 0) せ 生 か 花 夏梦 草言 木 製は 茂 時じ 季 0 70 用為 ひ 生 其言 態に k ( とし 忘り 7 麗 は う、 且\*\* しく 生い H ね ば な

< 生的 け 3 心海掛 け から 肝於 腎に で あ b ま す。

は

0)

で

あ

b

きか

す

カラ

5

to

n

n

p

つ水勢

際江

35

凉さ

静な 秋 0 生 心方 花 以為 秋き 生い は 水二 0) 薬は 0) 散ち 3 時也 季 で あ b き

す

かっ

3

枝

薬は

は

飲き

b

茂品

かっ

3

Da

P

5

2

開か

H.3,

枝 冬 0, 1 勢品 生 ひ 花 38 持的 12 冬當 は 43 草言 3 氣き 木 持 凋ら 落さ から 無な L < T 陽う T は 1 返か 13 3 b 35 ~ き時に せ か 李き で あ b き す か B 水等 際語 包 悶か 静さ 1-

以上 異え は 生旨 1-L 花装 T 0 居を 全" りま 般党 多 總括 す から L 英出き 72 B 生と花 0) で あ 0 b 本性 3 す を から 好品 察さ L L 事 7 ている 木 す 0 性は ~ 3 質ら は は 勿言 種は 論る 類為 で 1-あ t ·h 0 ま 7 夫を

就

7

### 几 李 0 足\* 水等 0 ح ع

花法 多 生い V る 際高 10 は 先ま づ 花台 器 1= 五 六 分だ目の 0 水学 を入い れ、之 n 1= 然品 る ~ < 花。 3 生的 H T HE 來 上が

b

生 水等 3 斯 此る 冬 水等 2 L 2 と云い 外はか 12 來意 は 智 春は 0 ٤ 道言 後の 説と 生品 八 揚う 2 12 = 分》 秋き 花塔 L 1= 12 13 極で 志 と云い は 7 更包 3 8 重 5 草草 多 寒沈 0) 0) ムし、次 木 は 2 0 2 人 b 10 總括的 きる 應 は こと 項言 で 0 す、こと 7 之 分だ は は 33" 七 無な < n 0 1-く蒸り 水等 就っ 水 B から 12 分ぶ 0) 心得 此二 B は 3 ٤ を 5 心心得 揚が 注さ 生 0 7 0 注さ 花器 す 道 ま 0) げ 7 3 度也 る B L 12 7 かっ お 水等 密か 時じ 0) b < Z b か 接さ 早時 季÷ 8 で で \$2 村 李き 述の < ば あ あ ば で 0) 關係が 且, 候 b 宜き あ な b 2 ま ま 3 L つ b b 1-は ま ま す à L ことは ょ S 水等 す が、此 る T 少 つ 區、 際意 ん、すなに T 花台 かっ 澤な 3 其る 0 器 12. 多 ち 花台 みばんりごう 後き 見み 1 山道 1= 記さ 沙 万力 산 かっ 0 あ 3 h 3 0) 3 を 0 Ç, 為た 注さ ま ナレ 1 異記 7 72 説さ す 分がん 2= す 8 1 め 水等 から 1= 目の n L 明さ 0 以以上 は + ま を 7 を を で 花台 分がん 連の 居さ 更さ L 灭荒 に、そ 道方 T 3 0 b ~ 各章 夏梦 T 見み 1 ま で 項 見み は 8 ませう。 \$2 す

注音

L

花 器 0 事

7

<

こと

Ty.

逐步

1

記し

か

3

35

す

ょ

<

かっ

3

要 花版 Z 3 生い 0 は V 勿 3 論な は 7 花台 あ 瓶い b は ま 7 元 から t 交交 b 1 0 芸山 と、其意 Z 花台 器 他生 花坛 Ł 留、配というはり は 單だ 水等 1-花台 智 瓶。 初出 め、鉄、小 0) こと 小 刀なな で あ 77 b 3 \$ 0 す。 cz. Š な 記き 孔, 0)

郭

編

生

花

四季の足し水のこと。

花器の

神

0) ば 0 3 出て b 3 b 慮が 1= 0 T 花台 花台 生许 43-八中 來<sup>き</sup> H, 3, 腰り 72 器、行 10 밁무호 花は W 金な 出 5 0 形常 花台 りき 0) Ł から 形法 現が 8 T n 瓶こ 麗く 不是 0) 同是 郭 < 72 名い 0 今ん 南 Pla す 别等 花台 C 來5 は では かっ E 稱 和 組 器 B < な 云小 5 150 から 0 h 此。 HIC 草多 真しん U 新た 20 飲き 3 あ 形常 12 生 (圖) 0 器章 花台) 三重 二重切掛苍 車 16 道道 尺八 百 兜口 经 僧 度 772 10 花 颜 \$77 細 逆 獅子品 橋柱 重 橋 鞍 往 躿 筒守 浅澤 頭巾籠 廣 四方口 中 否 宗仙雜 釣 瓶 鉄 鉢 キスタ 5

5 崩ら する 0 其での 法法 n 區〈 12 カジ 別ざ 班党 3 違が 多 是 0 概だ 2 圖づ は 72 L 10 行。 h 7 筒? ょ 夫を 云 2 形質 n ~ T ば カコ で 示は 3 あ 筒? 水る L 2 形然 ż 盤は 7 は L B 8 道。 馬鹽、据 72 周点 筒? かっ 園の 形常 3 カジ で 御ご 方は 物為 變元 題為 等 形然 形以 な E で な 初世 3 あ 8 Co め 3 0) 呼! 平台 p 手で 5 ~ 1-T 0) 花ら 死と 云 器章 8 ^ ばによっ は 角智 Jit o 8 と思む 真と 部等 ع 0) 花台 ^ 下的 ば 器き 部等

宜き

L

い、す語

0)

カジ

形容

稍?

0).

周号

園の

0)

## 花器の種類

は 智 W L 作き 花台 à 深於 保加 1= 7 ٤ 恐き 0 聊当 使品 村 3 72 な 0 由る る 科的 形以 L かっ 0 状が 緒し 3 話に 8 72 8 共 弊心 6 É 次し は から 為た は 第次 12 0 前き あ 其る で b 8 あ 1 1 體力 多た ま 1: to b 其る 船台 b ま 種は す 10 ---的? 崩ら き 雪 多た 班 カコ Č, 瓶~ L す け 樣多 を 瓢 別言 T カコ 2 記は 24 行きつう 龍 3 الح 1-な L 竹 道で 真ん も、本に 0) つ 72 器 形空 0 T 通 ~ 136 花台 73 0 來! 現り b 器がない 寸 3 は 今ん 10 7 及意 0) 生け 1= あ かっ 夫を から 5 花览 10 至是 b 出て 出い 筒? きる n 0) 2 温る 來 で 形常 す 12 更言 傷い 72 0) 8 が、古 寸な 花台 8 b 0) 05 法等 1: 器き 來 0 頂言 7 B Ł 進す から 10 あ か 見み 根之 派の あ ho b 3 で 本學 当の 9 12 ~ ריל すっ 36 ば 平点 7 た ろ 面让 す 通道 宜る 物為 尤是 から L ٤ 來 5 立為 特 な 3 e J 花台 B 髪え 別言 籍な b 道等 逃! 其ま 或る 1= ex 0 變元 遷 0) 漸流 斯山 行き 过 用 選出 L 雅が 具。 道等 器 < 7 共る 盛か 製は 趣。 ٤ 云小 0) 1-

郭

A hel

生

花

花器の

事。

花器の

種

九

北る 0 趣。 各な 寸了 味み 流 法! Te 1: を 持的 於記 云い 0 T S 72 人 3 57 處さ か、或る 現以 今ん で 夫を で は 特と は \$2 1= 格さ 1= 别言 浦な 製さ 200 合於 作 n を L 3 を 72 寸 選系 3 Z: 便だ 0) g E 宜等 う 得名 0) 人公 な 3 ٢ な n ٤ \$2 3 ば、兎と は ۲ ٤ 無な も角な は 13 有も 容 夫。 樣章 易い で n で す T は 無な か あ 3 < b 弦 ば ま 12 せ 規章 は 则行 す 灭: 申言 通点 12 b

# す 去 63

73 T 夫を あ 2 n 12 2 か 0 12 3 之 で 0) あ で n す 1b ま 使記 かう くすつ 之 2 C n 12 方常 B 材で 及な 其での 科等 び 變ん B 共の 遷ん 最高 ? 他产 初出 0) は ことに 共 青い 1 銅岩 弐し 0 就っ 第言 P rs 1= 5 T 諸に な は 金さん 種し 以い下が 0) 層で 村言 2 各な 料な 青ない 項; を 磁也 1 以為 0) 分り T P け 製出 5 7 世 な 説さ 陶な 5 明為 器き n 3 1= を す of 限等 5 3 1 n

以上各 種し 0 花台 55 器き のあっか

る

### 青点 磁 0 花台 器 扱為 7

清い 3 碰也 T 0 10 あ 花ら 器き b 北 13. す 前き 1-かり 3 3 凡其 述の 7 ~ 青い 12 通信 磁也 0 1 最らと 花台 IIE 3 3 は く、立当 現だ 今元 華公 で 8 0) 天だ 花台 瓶い 姓な カコ E 3 渡さ 7 天 來 L 性を 72 かっ 6 彭 0 渡と で 來自 あ L 3 72 2 0 玉 から ひ 初览

夢

花

とを嫌ひます。

傳記

~

7

居る

ります、そし

T

此二

0

花台

器

0

性以

質片

は

温り

b

0)

D

3

B

0

Ł

L

T

花台

道等

で

は

館の

包

打

## 竹器の扱ひ方

行き 後で 裏表をなる 花袋 L 5 0 b 斯し 22 器き は T す 聖 き は 今ん 道等 12 生い 金え か 多 す 千利 B 定認 H 屬 日后 0 现以 6 1= 好き 今元 性也 共で 京 す め 者或以 cz. 傳記 休言 で 方等 3 ば か は 陶力 かう 3 は 73 te 中なか IE ? 使品 は 陣だ 器 ٤ b 2 一面が 中的 製さ 諸は RX で 3 Z 12 流 種場 Ł 3 0 せ 1 1= あ h 無法 先言 違が 间步 0 0) 類る b 宗匠達 2 聊 から ま 7 で け 0 澤な すれば 乾沈 あ 38 3 \$2 T 慰ない 充等 濕し 山流 b 0 カコ 分流 艾 から 5 め à は T 0 序に す、虚 心得 竹 1 加い 3 b 03 為 +36 何沈 0) 13 水等 3 表 め、 豆<sup>っ</sup> < す から かず 1 1-3 此二 浸水 から Ł とす ょ き意い 州 其る 云 し、水は 0) لا 0 行き 非に 云山 Z T 初世 ~ 山岩 龜の 器き は 氣き を め 3 7 は 近ら 12 方 を 裂 Je. 0) お 扱かか 行行 秀な は 3 吸す かゞ L ば 生 は 好的 10 古さ 孫言 Z 73 3 す L 1 2 切き から 0 U b 北馬 ま 内言 72 12 特 1 0 カジ 7 條子 찬 で 花袋 E.3 b 1 t 掠し で 注言 攻世 3 を 2 ho ٧, 厚き 意い 生り 切言 ~~° T め ^ 味み 破 垫 すれ 72 0 H 口台 法法 際語 -13-0 0) 3 を n 随る を改れ 1 拭? 村 あ 1 3 基 行 3 U 悪う ば 2 因光 70 方等 其る ひ 13 め 63 上之 な L 命い 3 T 7 カジ 其る 有り 43. T あ 3 8 Da

三七

郭

編

#:

花

青磁の花器扱い方。

竹器の

扱い方

郭 12 to 船 4

花

籍さ 0 花台 器 扱為 2 方常

す、之 2 解じ 12 は P 1 な 拒流 13 籠か 32 から 流 薄す 72 0 L b 3 0 由" n かっ 派は 板岩 3 ま ま 花台 E 10 は 6 來 カジ 花台 1 3 L 愛か 器 0 腐ら 现以 は 選行 事だ 智 72 用智 72 で は 居 献ない 今ん 右ぎ 山潭 海子 7 ひ 床 v 脆ら 士也 で 云い 出了 板岩 す h 0) n 居 0 は 來き Z. 0) 1 から Ł الح 問章 士也 娘靈照 共态 通点 及岩 と云い た ۲ 夫 0 B 12 ع 籠さ 1 <u>ب</u> b h n 義と 据, 0) 0 つ は 7: で ٤ 政言 え 2 0) 種は 有かり 後と n Ł B 1 は 人 8 作? 段だ 類為 樣 云い 許る 新う 7 苦る j 0) 2 注: 3 T 1-2 3 は L Ł 作? 12 話 す 式是 述の 花台 和 4 かっ L つ 8 ろ 8 から 臺だ 6 か ~ 13 12 12 0) 次し ま < 3 は す あ 0 h 0) で 第二 す 使る b た 床 ٤ P から あ HIC 36 云い は 1 Te 12 18 居 始じ b 來 励ら 使? す 表う ひ 士也 Va. め め ます、そ 3 0) to は 7 1-寸 30 は で L 中意 す 公がほ カジ D 3 L 腹り あ 12 本品 1= -カコ は 3 72 L b L ます、夫 から 來に B 恐を は Ł 0) から 0 7 般っ 粉きな 花台 2: 1-尚舊 で to 6 此言 臺は な 礼 入り 3 0) すっ あ 0) 粒? 10 あ te \$2 辭じ 造っ 2 つ n 0 3 用品 因是 7 7 ば 退だ 0 包 東山東山 あ 0) V. 何答 智 h 更意 12 P 3 は 3 b で 10 以為 方 8 震照女 簡さ 籠さ 流 ま 丹な 3 7 0) 義さ 1-儀 す 花法 精さ 勿為 2 で 政意 花法 尤是 ક 生計 智 機だ 然 あ カニ 智 Ł 出て 3 3 1-疑こ な 3 見み 生的 云い は 來 现说 L ば 7 L カン け U. さ 今ん 花台 製さい Ł 花台 6 風当 る ま 臺だ 作さ 固 虚に で Ł 雅妙

3 心: 得え 館か 0 7 手で L で T あ は 枝色 b ま 0 す が記 カコ から B 其る 共る 弦 手で 15 1 掛" 花台 3 問じい 8a B カジ 縮か ñ \$2 せ T ね は ば 宜る な L b < \$ な せ h 63 と云い 之 pr, は Z 弦言 0 12 は 悲 云い 因光 は L 14 £ 持的 2

~

### 鉤。 瓶~ 0 花 器 极為 TA 方常

釣る 5 T 質ら 1= b 花台 す 置お 17 瓶~ 3 聞き 器 は -< Z. 千台の 元 ٤ T 寸 ~ 0) 利为 30 は 3 L 傳? かっ 休言 器 座: す 72 3 から 敷す 3 花台 物き から 0 6 庭い 如心 や上 0) カラ 器 で n 前ん 内 何か 始時 無な T 0) 座 内言 で 1-め 0) 居る 63 非る 花台 B 12 1 0) る で 器き 本是 0 Ł B 置 7 Ł 釣る 體が 云い 釣る < す 多 -瓶~ 置 から S 瓶~ ろ か ~ 手で 1-3 < Ť は 30 かっ 最多 輕が 朝き 云小 ع 3 次? ~ 領は で E 8 3 は 3 65 扱か 12 0 ば 場は あ 10 る 纏き 積 所出 V b 流の ひ B 0 極 かう 方等 せい ひ 認 ~ 正學 7 式是 7 Z Ł 5 消極 麗さ 1 見み 8 美 3 は 化台 生 で お 0) すと 斯 L ٤ L 0 あ r. < 云山 調 T L T る 云山 突さ 约分 和p 2 ~ r.J 板岩 7 合か 包 3 わ ^ 63 ば 72 計場 12 B 多 起答 0 反は 宜為 取 3 を、跳ぶ 0) すご L 3 如 Ļ 手で 校二 釣 い財産 ~ ば 質い 輕な 8 35 75 瓶~ 夫を は 種い 水の 6 カジ 53 5 元元來 花台 n 類為 之 要多 D あ 譯け 器き 10 h n カラ 做ななる F. T 0) かず あ 座 あ す P 故こ b

三九

A

動。

瓶。

00

種。

類の

约言

瓶~

10

は

淮"

物的

0

B

0

术

地站

73

b

0

B

0

3

n

0

8

0)

等

0

から

あ

b

第

紀

生

花

籠の花器扱ひ方。

釣紙の

花器級ひ方

北

本是

北

j

h

8

山中

來

约言

瓶~

0)

花台

器き

は

生計

花览 す

多

主品 ば

3

L

72

8

0

6

は

無な Ł

く、夏か

李\*

0)

凉

味

を

表

は

L

花法

A

對。

00

釣。

瓶。

2

釣る

瓶~

を

略為

式

Ł

n

對言

0

釣る

瓶~

本は

來

8

云り

2

~

\$

で

43-

5

10

p

略

は

で

す

0)

花台

器

は

特

0

場は

合か

を

除る

<

0

外点

は

凡さ 7

T

角な <

30

正岩

面沿

لح

す

3

0

かず

語ぶ

通

-

あ

b

ま

すっ

b

ż 別る

め

1

L

お

0)

は

0)

B

3

1

0)

は

別言

はも

最記

何答

花装

かる

本は

1

よ

0

T

雅が

致5

智

保持

12

L

め

る

Ł

云い

Z

0

かす

始

め

0

趣。

冒

で

あ

つ

12

0

で

专

かっ

3

之

n

1=

生的

<

~

鐵で 2 9 13 Z \$2 3 板岩 0 0 7 登 鎖 釣る 夫を 瓶~ 智 n 用智 に に 生 S は 綱公 蕨5 る 0 ت 細語 添き 花 克 かっ لح 或ある は 3

は

棕は

梠3 は

繩在

を

用的

ひ

3

時音

1-

塗り

约?

瓶~

1-

は

及表

申言 11

4

36

せ

h

2

n

カコ

3

釣?

瓶~

٤

L

T

は

\_\_

對為

即答

ち

\_\_\_

個こ

Ď

b

ま

す

から

用

ひ

方常

3 で 體に A 相等 8 で ---2 應等 差さ あ 20 约言 L 支が 鈞。 b 瓶~ 7 ~ 36 瓶。 0 20 は す 生り D 2 け b L 方常 す、倫征 T 36 2 B 釣っ せ 釣言 あ 念な h 3 瓶~ h 時を 0 ٤. 30 為左 云的 1: 使る すっ 用記 £. 2 T Ş 1 申言 木き 3 は 花袋 時を ょ は (= b 大な B は 抵い 違る 鉤っ 0 愛る 3 方等 真さ ۲ 釣言 か で ٤ 瓶~ あ t B b ろ あ 36 L b す 3 5 其で から す 周ら 当る 置き から 置き 園る 0 物的 内言 ٤ 物的 方は す 10 E 形以 B す 3 平的 水学 3 草台。 物岛 は 0

用的 0 1= 真儿 ひ よ から 紅〈 る 方等 12 0 0) 武量 ば 組み は 雅" で 木 本是 あ 趣。 な 來 b を b で ま 缺か 0) すだった あ < 釣? b 要力 瓶~ まな 3 ひ 1 す 此る カジ は H 無な 他馬 皷 32 1-0 5 銀彩 調は 3 ٤ 稍空 8 或る

尤是 處さる 方常 李 之 す る F 方等 يح 3 花台 33 で 使品 B 1 器 花点 n から 0 ~ ~ 上之 名な 置る 77 其な ٤ ょ ٤ は B 3 37 T 重的 時じ は 憂だ 重か 13. カラ 方常 區〈 0 L 63 L 郭 違語 別る なく 季 32 T 0 T 75 7 勿言 を 妇 生い ひ 彩t: 20 彩 居る L 1 論る 設す 3 ば 2 縓 云い 3 樣 0 It 少艺 7 る よ で け ----63 す、光 方号 す -る 12 2 0) ほ 0 つ 7 あ 生 儿 から 1: 區〈 3 は T カラ 1 あ h に 帳 大法 先 段だ 36 で 下片 は 3 別言 宜る 趣為 8 花 別ざ す す、 カジ 此二 高か 面光 1= 3 つ カラ L を T 3 居を < 違い 10 0 あ בנל 0) 2 63 處る 云い 花台 重 す 高 は 3 釣 V 3 10 b あ 瓶 3 決ら 6 あ 器 3 差記 Z b 低い 10 和 ~ 交分 0 ع T 0 雪 乘の 37 L b す 3 0) 3 花 mi, 置 使る 夫を 度と せ 0 密導 T 3 か せ ~ 器 らあ ん、然 5 合め 並言 せ ひ は 22 で 3 0) b 扱 豫的 は 方常 春 は は B T h あ か べ ζŅ 生い 然か かっ め 僅沒 8 غ 流 あ 7 b 1 0) 方 心心得 す、又素 5 现 更多 で は 5 カコ 儀 b け ŧ 不 各な 述の す 3 に 今ん 15 去 せ 可访 流 n 釣。 Ł 7 h で せ か ~ ż カジ 小艺 ば h 3 3 鉤っ 0 お B 1 3 併品 )或る 流 す 部》 上之 置和 せ カコ 流? つ よ Ł と、花谷 ん、元水 派は 分光 3 T ね L 儀ぎ 10 L は 0 生い ば 其る 7: す T Ł < 1= 7 \_\_\_ 器 用的 大机 箇 す け な ょ 北: ~ B 釣る 中等 勢い 13 少さ 35 3 1 b ひ n 2 ---瓶~ 方常 方言 で ま は 7 约言 下片 ば 0 ょ 0) 此 す F 四 は 瓶~ 相等 は 1= 心於 0 0 四 夏か 高加 性点 T 0 35 花装 李 違る 置お 6 通品 0) 釣る 質ら 夫を 10 時じ 雪. b 0 底 は < け 6 入り n 瓶~ 通 重な 3 で 1: カコ ---ば あ n 0 C 用 3 方等 L あ b 妇 花台 方常 床 7 ま は 方は 3 7 'n W 置る 用智 品 は 用 ます、 下岩 は す 多 か ~

が

\$

段だ

時じ

ひ

ほ

7

3

13

小

石也

夢とを

石竹

を扱か

Z

T

8

ょ

ろ

L

か

敷し

き、之

n

1=

生的

け

6

は

花装

置き

釣る

瓶~

te

賞

花

٤

す

3

0)

で

す

かっ

瓶以

かっ

け、今宝

2

は

床

0)

真

中等

1=

<

0

で

す

2

L

7

露?

切章

b

置を

<

釣る

瓶~

0

下片

~

は

美為

<

置お

A

答。

清。

水口

00

20

30

~0

落ち

か

け

0

定等

普

通?

釣る

瓶~

0

鉤っ

3

~

3

付い

置き

で

约员

船台

8

同为

じ

٤

です

第臺編 生 花

カラ H 瓶~ 3 面沿 は U 瓶べ ~ で 3 3 非に 12 3 0 E きる 0 0 間が 多さ 73 750 カラ 石片 高か から せ 考 上 夢る け 本是 上之 3 18 30 h 式是 ろ 草台 で 0 た 0 島上 かう 尺に 寫片 L 0) ょ で 釣? 形常 舒品 H P 0) め ろ あ 瓶~ Vo 17 L 間の 5 普二 L 1: b は L 序になっ 述の な 4 \$ 横き 通? 30 すた T 及是 垂/: 共る 秋き ~ す 多 あ 0 夫を 正常面 T 夏か 花台 から n 上之 Vt ٤ 見多 3 冬 72 季 ~ 器き 30 72 ま 以山 載の 嵯さ b Ł な 13 かっ 0 外於 す 眠55 0) す せ 3 op n n کی 未み を 花器 る ば 1 3 5 ば 三尺內如 生き 入り lå は 1-0) 12 ょ n 1.3 更如 T 花台 L 3 釣っ 下片 す、そ 下片 李 臺だい 7 L 瓶~ 10 ٤ な 3 は 外的 15 又表 七 は B 手で n \$2 用的 を 種以 勢は 1-ば は 3 ひ 置地 あ 花法 II. け、下片 3 S 下片 前共 き < 面常 L 0 多 た 1-せ Ł T 强? 入い 述の け かっ す 0) W 其で 定意 1= 约言 n 6 03 ~ \$2 瓶~ 枝红 7 北 見み 72 代當 1to め 床温が 3 0 3 T B め h \_ 釣。 ょ n 8 T \_\_ つ 12 文 12 0 ろ E.3 到? 竹音 3 3 字也 生い 30 L 0 瓶~ 0 別ざ ٤ す け 入い 釣? 1= 管す 1-U 0 方於 n から 瓶~ 75 B かっ 隔記 n 併品 青を カジ 3 る 5 T ば ~ P は P 12 床と あ L 石竹 3 畳み 角する 水等 b 5 £3 5 1-カコ 心は掛が 是上 ड़े 0 を 1 但是 は は 逃さ す 釣る 鉤っ 及等 E; 约言 L

1 1

£

す

重かさ

生旨

7

あ

b

ま

T

F.3

下岩 12

兩為

瓶二

は

充ら

分光

1-

水等

を

湛た T

へ、美濃

は

5

花览

E

上之 ま

0

瓶心

1=

ナご

H

生い

H

0)

第

EN'S

生

花

约

瓶

0) 10

花

扫

A

筒·

井中

00

20

30

~0

垂流

髮ゐ

子飞

0

2

3

~

Ł

稱数

~

居る

る

流

俊

b

あ

b

す

此三

0

生い

H

方於

は

3 釣っ 3 方等 す ^ は -亚/-٤ n 物為 を 入い to 3 カラ ょ 3 3 2 T 釣っ 2 72 方は は 横き 面常 智 向望 け、置 17 72

す、光光 ょ を 4 正 ろ 朝。 も之れ 露。 面常 00 ٤ ヹ 20 1= L 30 3 入い 7 ~0 露っ n 3 切き は 花法 b 前き 1= 重等 は 1= は 述の 上之 0 花的 0 置き ~ 瓶 臺に 釣? 12 は 源 瓶~ 通道 和 板岩 で b 3 13 で あ ع かっ b あ 12 多 3 b す、生い生い 下上 用品 3 は N 競 す < 編な ひ ~ T 竹は 3 生い 花坛 0 夜o け は る 簀す 心持 重 0) P 切等 で Š 0) 生い 生い な け ŧ, H 3 方常 0 18 12 0) 準ん 方は で 用智 あ ひ じ は

ŧ

b

T

角点

編な で で A 板· 竹节 す あ 井。 何等 b か 32 5 ま 00 其る す 釣。 1-T 心言 から 瓶• B 持 花坛 ょ r は ろ 以為 凉! 此: L T L 0 < 生い 生い 2 或る け け 0 方於 は る あ は 細語 かず 3 を よ op ----瓶心 圓兒 ろ 5 座さ L 1 を 床 生い 4 0 3 < 0 P 花芸 5 72 ~ 1-下片 Ž 生的 で 釘台 宏\* 1= す、光 置 43 1= 掛か T < け、一 其る 5 ~ 此二 上之 3 1= 瓶い 0) 瓶心 賞花の は 瓶心 0 多 國。 床 切者 置お は 0) F.3 陰如 < b 1= 0) 0 0 瓶心 座ぎ 8 は 面影 小二 ^ 1-置も 石竹 白岩 あ 或品 < 3 0 7 は 0) 0)

恕 扱 V. 方

A

虾。

Milia &

0)0

20

30 0

~.0

之

n

は

\_

つ

釣

瓶~

1=

做等

3

^

72

生い

H

方常

で

あ

b

\$

す

カラ

3

白品

竹符

多

三尺

Ŧi.

1

生い

H

3

人

好·S

3

10

よ

2

T

何等

n

٤

8

寸

3

から

宜言

L

3

で

せ

30

壺 編 花

0) T 1-下片 進ゆ 0) 雪 约? 瓶~ 3 は 0 水が 勿 上的 論る T 1-あ 其での 影け b 3 70 す、重な 映き 3 趣 力 をき 7 即言 見る L 也 な á す 0 から T 约言 あ 瓶~ b 1-30 す、此 は 语· 通 0) 野っ 0) 花台 切き 臺は b P 8 薄芽 前 板指 1= 3 述の 用的 ~ ひ 72 る 8

は 0 10 1 かっ ま B A 8 は 变? 3 b 位の 1 双章 競o 0 雨 低改 置ち 掛か 方等 馬。 で 物高 五荒 種。 FL < ひ 1-H Ł 0)0 は 生い 違な 掛か 杏 12 3 20 あ 0 花な と云い け 1-は U if 30 b 少了 3 1 3 釣っ ~:0 3,5 あ 釣っ 3 L B p 0) S せ 3 處と <u>-</u> < 0 で ho め 延の ٤ ŏ 番い は 35 かっ ٤ 嵯さ 3 び 双等 X 通言 から あ た 哦" 方当 定等 b 掛か 13 0 法法 未み 生い 1= 3 きの け 0 生 生い け 0 で せ < T で す、そ 70 け 3 あ 方常 h 3 べいき ٤ は b 3 方(陽) 376 格な 云い 时言 し ~ 2 L 37 ·T ち す から 競い T 7 で 此二 0 釣っ 相 居を 違る す 瓶に 馬は 3 多 0 b 法法 はは 3 Ł L 3 カジ 高か 名等 掛か 8 ま 夫を は 72 く、今ま 花台 す け n 端だ け 0 器 B け 以小 42 12 3 外的 0 は 0 あ \$2 3 方等 扱かっか b الح 節さ 同等 0 0 B. 何《 陰が 72 意い S ま 時音 方於 す 双<sup>t</sup> 義 10 12 2 0 かっ 72 は 用的 瓶い ò で で 3 流 ば で あ 1-3 10 あ す、と云い 一段だ 之 儀ぎ 0 b 9 ~ まな ま 海に 370 n 12 低公 等5 す L よ 1= カジ は は 本是 < Z から 7 2 此二 双言 要多 高か 釣っ T 7 來 す 方等 0) は < で 0 同等 約 上之 す 3 瓶心 3 下上

或るの ま すれ 寸 は 0 荷品 すた 藤士 此 -法法 輪り 1: 0 竹音 伐 多 抗 0) 0 7 伐き ^ T 其での b 方常 端に 0 は け 10 銀売が 節亡 T 鉤っ 智 华点 3 b 0 目の 0) 枝卷 1= T 伐き 寸 35 が、憂 3 少さ 0 から 物為 < 方等 to 残? し、 式是 生い 产 で H 3 n あ 時等 1b かな 瓶心 は 此二 0 環の 0 行言 多 1 カコ 經言 H は 上之 す 1= は紫華の 0 で あ カコ b

治节 L 0 b A 細さ 橋は 字。 ま 7 す で 爾也 多 0 治。 橋 2 す 來 其る 橋。 上 共る 場出 L で 00 趣をむさせ で 7 す かっ 20 生い 引の 5 30 かっ ż 5 水等 3 < ~3 干与 智 此 ~ 2 汲《 初音 3 0) L 字う 花块 生い b h 之 产 治节 け で は \$2 居る 方常 橋門 n 飲き B は を 3 b 0 早言 折弯 约言 釣る 0 ケ 速を 釣る 瓶~ 瓶~ 柄。 11 利り 0 0 瓶~ Ł 鏡p 水等 名等 休言 0 注言 公ろう 生い L 12 け 7 1 カジ H 短色 カコ 用的 訪と 方常 3 かっ 花台 は < 瓶心 U で n 72 関党 切き n あ 12 静な 用智 0 72 b 2 T 72 0 3 73 U 細答 利》 T す 8 72 一書字 休言 通言 0) 智 0) 翁う 結算 圓允 1 かゞ は 治が は す で 始记 其で 使る 衙門 ~ お 去

風言

流

智

<

進い

威な

賞

つ

T

居を

0

72

釣る

瓶~

の橋に

守事

通;

圓るん

字う

から

温の花器と時候の心得

下片

0)

露っ

切章

b

は

編ま

竹筒

青を

石

な

سلح

が

ょ

ろ

L

S

3

で

す、そ

n

かっ

3

<

0

から

方等

式と

で

あ

b

で

あ

3

云山

2

瓢さ 0 花台 器章 第 13. 風言 編 流 を 生 主点 花 Ł L 72 草等 飘の花器と時候の心 0) 花台 器 で す か 3 時也 候 0) 嫌言 ひ は 無な to p 四五 5 で は あ b すが、

L 好品 あ b T L 客に 事じ せ 質ら 1 は は 矢。 七月八 張は b 夫を 月的 n 九 聖 月(勿ち 許っ L 論る ま 陰が せ ん、元 唇n の)に B 限如 自なか つ 3 T 樂で 使記 み £ ٤ B L 0 T で 用為 共き 2 他た る 江 8 使記 0 は à. 厅L ~ 30 細言 は B

0)

で

は

無な

い

3

变

生

花

四

# 舟の花器扱ひ方

す、兎 船台 8 73 0 花片 0) 花台 7 8 多 角次 插音 器 あ b B は L 告東山義 ż 其る T 水上 花台 L T 器 共あ 1 1 他 浮流 は 政意 1 水 カジ ~ は 製され 琵" 遊き 使分 琶b h は 屬で で 湖: 上; 製造 Da 居る ĭ る で 土 لح 製は 0) 1= 等 智 地ち 見み 0 な あ T 子 0 b ま 思な 供赏 T 等5 寸 S な から 付っ かず b 何ら 木き カコ ま 片流 n n B 72 多 夏等 以為 0 かっ カジ T 3 始是 舟台 秋き め 10 75 ^ 挺等 かっ لح L H 云い 之 T L n 用智 <u>ب</u> 1 ٤ 樣語 ひ 10% 3 で

约员 约引 から 處 でる 船台 船台 あ 7 10 其る b 準。 L ま 使記 T ず す ひ 约 方がた ~ カコ 3 3 3 1 で 之: は ~ 3 あ n 置き 位か 船台 b B 置ち 约 \$ ٤ は す 瓶 约 流 3. 船台 かっ 後ぎ 同等 3 0) 茲 樣 \_\_ 心方 1 種し 得名 12 は あ ょ 先ま から b 2 づ 無な き T 约分 < 1 彩花 船台 7 7 少了 1= は 约分 異さ 就。 用智 船台 1 63 ひ 1 し T 3 は 述の T 出了 n は 船台 ま ~ 入り 多 T せ 見み ん、光 b 船给 \$ 旋 る す こと B b から 置き 船点 床 7 船台 等 0 0 0) 扱かか 間: 方は \$ 1 法 U 120 釣。 方於 は

引 生 得名 1 座音 出 j 人是 院記 30 應ぎ 0 あ T 3 鎖 或が 7 7 1= 船台 1 0) h す C あ 3 智 花法 席等 ま は あ 7 な 頃言 お から 3 な 見る 15 は 3 に すっ 徐上 好品 かっ 0 合か כת 5 第 象: Tit 與意 切 體に T 下片 红 L 0 ば 5 72 は 釣っ 座 殊を 大震 手で ば 0) 天で 0 床 編 離る 場は から 13 3 12 1= 骨芸だ 井等 で か 0) 形如如 5 沓ら る 0 所上 L. 3 B あ 生 か か B で 上為 5 舟だ 3 る B 0 3 座が 花 ち 0 ٦ あ 座書 で 12 L 云山 釣っ かっ غ 3 で 草等 3 1: 至於 b あ 12 22 下! ^ 云 あ 13. 骨件 かん 舟山~ ば b 0 b ば 座 船 T b 北方 3 す 先等 ま 船台 宜る L 0 3 0 ま す は す で ٤ 0) から 12 L Ξ, 見る 花 此二 云 す 鹤 向智 街音 あ Ł かっ b ~ 定語 器 又表 手工 で 3 H 3 更さ b ひ から 0 め 扱 見る 前之 出云 E to 0 から 沓 3 30 釣? 違が 3 77 鎖 普二 夫を 切き 刑当 以 す 瓶~ 船流 1: 15 座 汀 述の F:7 3 1 通? 0) 1= 7 カコ Ł 柳葉 \$2 ٤ 限が 花装 生い 床 3 云山 な を で ~ 座 3 72 は H 5 10 僕 N n -1-0) ٤ 關 處え 枝卷 方な 七 すっ 生い 北 總言 ば は 係 から は \_\_\_\_ 凡は 上次 0) 申言 7 < 0 C 鎖 朝か 席等 制品 T 雷な 0) T 7 手で ~ す 割胃 沓く 100 よ 0) 1= かっ 3 约员 合か 近で あ h His 3 合か 花器 柳茫 h 0 8 な Ł B 外至 3 船台 豊な 形性 3 L 部で 10 0 0 0 真t 35 T 12 7 < 1-L 1= 35 用品 分出 IIIc 出亡 7 限等 で L は 見み ひ h 右さ 東と 四七 る 3 0) 35 72 合は 中なか 船台 左当 あ る ۲ 花袋 下河 す 入い 8 3 b す 0 頃 何与 凡士 座 船台 す で \$ は 1 0 ~ n で る 7 12 to 明智 约? あ 난 É 0 カラ すの釣の 七 Ł 约 置も h は 床と 0 入い 床 b 船点 花法 分" 床 勿為 n 0 かっ かっ T す、そ 手で 論る 附设 方常 上常 は 12 包 n は あ にこれる

貴

で

書は

P

上か

手で

1=

b

此二

から

答

生

PU

手で

置

T

分流

h

7

H

あ

<

7

FI 定等 恰ら 前さ 掛か は 13. 入り な 3 1 ~ 3 心 法法 250 3 下的 船台 32 0 か せ h 0 あ 手で は 花点 13 ば 0) は 3 方は 流作 せ h b 寸ん 斷だ 加多 何篇 まる ~ 書な 0 n は で 10 和 法 破 1 枝谷 ば C 乖\* 論な す 云い ば 寸 かっ 即在 分ぶ 6 薬は 7 1 n 70 で To 15 ひ 力; 其為 花台 晩ば ち 許多 足<sup>t</sup> 下岩 す す 3 遅さ 上海 1 法 から 35 よ 3 枝然 器き 手で L L カコ Da n 夫を で 通点 £ n te T 3 3 ま から ^ 2 時 上之 Ξ 0 T b せ 艫 云 反は 沙山 L n 定法法 花装 は 0) 0 待 を 3 72 對抗 分出 h 0 尤是 寸な 差さ 入り 花袋 で 方等 to 0 10 20 から 其る 支加 法 3 HC 向也 あ ^ L n は は 道家 其なの 流力 方常 帆任 釣っ 2 7 花台 船台 < け ~ 定等 無な b n 居る 1 1= 몺き 人ら op 3 0 n 見み 法 ょ 船台 5 0 方常 72 1 5 る 3 1: 心。 形 準ん は 约员 3 立 2 3 1 から b 0 する 定意 出て 手で 花岩 短色 0) 多 で T T C 3 持 は 垂 船台 多 法性 3 で あ 7 0) ימ 特 3 碇: 體に す、 船台 枝色 0 H 2 b n は T かず 736 Ł 3 2 0) 3 そ 反は 1= 12 枝花 端语 對だ 髓 は 云い 又<sup>3</sup> 絞旨 ば ょ す な L は言う 居を 10 3 は 2 多 72 T 2 0) つ か ふこう 法 花法 舟山~ 7 方等 9 7 櫓 船台 反は L C, きな 對な 先等 使記 で 0) 掛竹 5 舟台 لح 18 t 0) 入り す 飽き を £ は 约员 b 8 b 12 かっ 手で 州流 ۲ 3 相な 下片 す 20 下山 あ H ま 手で 72 1 7 1 方常 ع h 多 n で ~ \$ 和一 13 は 1= 8 الح n 3 3 垂\* 3 先輩 3 出て 向也 せ 8 3 見み 持 32 は あ 定ぎ 譯p 船台 け h \$ 枝条 3 申言 h 3 2 法は で 釣っ ŧ To は で す E ~ 0 1= す 碇か 通点 办言 L ま 同当 6 すっ あ あ 3 順 樣 T b 7 T かっ 網花 op ~ b 治なたう 3 0) 横き 37 ٨ 1 ま õ 3 8 鮮ら 位 生的 見み 约员 見 生い 元号 すい で あ

花ら

器

٤

同等

樣;

床

0

框を

かっ

てす

n

ば

・よ

ろ

L

Co

敷し 泊量 1 < な b 刑言 b つ とは よ T ろ 智 置き L b 0 ż 船台 荷淮 す で 念是 あ かっ の 為<sup>t</sup> 3 りまし 碇; め 綱な て之こ 1: 0 代語 申言 L n b ع 1= T 30 し 生い 35 7 け ます がえ 3 侧线 花览 が、掛か 12 は 碇かり 前き り 分音 を扱い にも 述の Ł L ~ 泊量 かっ 以或の b 72 船流 通道 は 3 花台 b は 臺門 夢る 夜点 0 草る 代常 は 0) 花览 用的 b ٤ 1 ひ 基と n 石t T こと

W 船台 p ~ 前章 3 1 B 述の 0 ~ で 72 あ 约言 b 瓶~ ż ら三尺退っ 0 p

j

13

釣っ

3

~

Ž

花台

器き

位か

置ち

一と花は

0)

恰な

好

を

見る

定記

め

3

0)

は

番い

通?

0

用品

10

0

## 重 三重 切责 0 花 器 に 生い け る心。

が、そ Ξ 思 1-重 生い 和A n < は b 追言 0 ~ 花台 水 3 花法 器 0 種は 1-0 體に 別ざ 入い 10 12 る 就っ 参え ~ 考 3 5 花装 T ٤ だ 0 L H T \_\_ 端だ 申言 で は L あ 前言 T b 見る ま に可え 35 L すと 野中 72 水さ かっ B 陸? 發きない 弦 1 地站 重等 0 差さ 切音 り及む 別る 0 U 項言 Ξ 1 重等 述の 切き ~ b 支 0 L 花ら 12

あ 重 b 初き 3 すだれ b 窕 も之 生い 編 < n ~ 生 は 3 花片 花 置き 花装 は 器は 13 とし 口台 二重三重切の花器に生ける心部 1-7 は 立方 0 一姿(真 場は 合か で 0 體に あ を、下口に b \$ L て、掛か 12 は 横姿 H T 使る 草 Z 0) 時智 體が 10 も は 以為 上之 T 1: 寸 横姿、下 3 0)

四九

で

枝条 3 12 立たすがた は 1-3 1-3 口台 口台 0) 智 人心 入り 0 1.3 0 to 0 枝器 きる 切言 す か 产 下是 口台 上 口台 n b 0 8 F.3 高悲 下 口台 < 0 出地 切言 1-木き す 口台 下上 0 J. から b 口台 方等 8 1-武是 草る 下是 で で 10 南 73 あ b 0 る ま T 0 すっ 居る は 申言 3 時等 す 13. ま T'L で 口台 3 1 あ 生い b V まる 55 せ 花装 h そ 0 天江 n 0 בל

位の 出世 Ł 1= 次づ 垂" 右き かっ かっ 於於 す 3 ٤ 3 6 逃っ L 3 12 T す 中京 \$2 下台 下意 見み 1-7 ~ 大龍 ば 口台 口台 = あ 2 72 ~ 3 中东 3 1= g 1 ह 掛か 重 T b は は 13 7 は 切言 あ ま 0) け 正等面 花袋 大花 立於 あ 0 3 Ł T L 姿が 花台 3 0 b 使か Z 7 せ 納る 13 t 0) 器 ٤ 之 ^ 如 2 出作 花览 す 花岩 去 は 方等 B to ば 35 L b から 3 置知 下是 1= な 式片 併品 T 用 及表 口台 は < は ית b 极為 正常 下片 ひ L 3 0 下岩 和 ま U る 3 之 口台 花片 掛か 口台 せ 體に ۲ ت n は ^ け 12 W 掛音 1= ٤ ٤ で は 3 別る 大程 で 0 小 は は 横姿 段だ 生い 8 1 3 す 拘。 出 同差 高な け C あ な か 來き U くず 花岩 5 方常 3 h 多 3 方等 ま 生い b 出 すい は 生的 で 12 す せ 向う け 13 3 挿さ V あ 生 方な h 口台 か ^ 7 12 せ b 上之 H 3 0 上之 ~ は 35 1= きの 下片 7 及れ 4 Z から は せ 3 す で 下岩 客门 横: 自己 かゞ 1= ば h h 姿が 大港 な は 0 位の 然儿 床 h かっ 杜 横等 無な 場は É な 0 0 3 差さ 合き 遠る < < 22 花生 で 上之 1: 花台 立等 口台 1: ば あ 掛か から を 0 器章 は He 中恋 生い b 0 HIC H 上之 花岩 來き 3 18 1= る カラ け \$ 客 す ょ 譯け 主。 T 際は 0) から 3 明りにち 横; 位的 位 1 假上 0 は 2 1= 花台 姿: 下上 分儿 は T な 雷う 器き 生品 充等 かう は b カジ 0 H 容 北山 ま 又表 方等 分だ 然光 0 位の 質 横: す 客な 3 1: 0

五〇

邻

洞

生

差さ

٨

\$ せ ho

Ł

面意

白も

<

見み

3

n

3

B

0

で

す、倫

此

0

形

カコ

3

į,

ろく

變心

化的

垫

L

T

樣記

12 k

生设

方流

Ł

な

る

B

13

0

6

す

カジ

2

n

は

\_\_\_

ľ

花台

器

٤

手場

練れ

30

待

72

ね

ば

な

b

t

せ

h

か

3

初上

心上

都是

12

は

容

易"

で

は

あ

h

#### 筒? に 山龙 里, かる

入り 山潭 別る 山道 0) 1= ۲ 7 里为 ٤ お n 2 0 里り 管につっ < 水さ 項言 水ま 3 E で とは か 生い 0 1 あ と云い 5 \_\_\_\_ 述の t < h ろ 種。 ま 草等 な ~ ~ 木 人公 3 多 Z 72 L 8 生い て、三 T 0 通品 0 出生 無な あ H カジ b 重ぎ 45 b 3 あ で Ł 切等 即注 ま あ 1= b ちなは き B す 13. b 0 す、二 花台 山電 申言 世上 長部 35 器き 12 せ 1 い -管が 3 は 衙? 10 發は かっ 行ったがつ 2 生 43 是如 5 12. h 筒言 は Ł 及表 n す は る 10 水 から 3 智 是 之 木き ٤ Ro 生い B 短だ 改 n 0) 水等 v 0) 野の は 3 2 道台 0 8 諸に 30 筒? T 方等 12 12 流 法以 發は 入い から 述の あ 並至 生出 Ł n 6 1 ~ 就っ 8 短た W 3 す n 筒さ 草公 12 3 1-1= b 振<sup>a</sup> 12 30 花台 は 7 B 陸か 器き 入い 及拉 は 0) 3 水等 山潭 真 n で U n 短 野。 1-こと 水等 当る あ 愛は 草等 水ま カコ b す 生世 きの 陸? で を b 去 寸 す 發は す 取と 筒? Ų, 處る b 12 から 生だ 3 カコ 之 雅\* B は カジ 地与 ò 心心得 花台 が 水等 n 0 0

Ti

7

草盆

1=

第

湖

生

花

管

简

10

Ш

M

水

近意

0)

B

保证

12

L

め

る

0)

70

あ

りま

すつ

は麓

0

松き

٤

L

T

枝

1-

何也

處

3

13

<

遠急

は

生い

け

3

人心

0)

心心持

次し

第点

で

あ

b

す

が、さ

n

は

0)

松う

٤

麓

0)

松き

是

生い

lt

峰為

情;

720

から

n

を

b

け

3

0

で

重等

切等

9

0

郭 Ť 25 生

花

#### 一重 切 b に 川龙 里》 0

す 上之 强い 下片 T かっ 云 3 双章 ^ 殊を 方は ば 更さ 0) 3 上之 口台 10 説さ 12 生 松き 明常 < 35 を す ~ 生い 3 3 H は ま る 松き 遠益 で 0 山宫 B で 無な 0 あ 松下た < b 要多 ま

下岩 0 生い け 方常

幹る ば ょ 智 かう ñ 用。 短色 L ひ、水が か ि < 陸? T 垫 生い b け H T T 根" 花装 元 の形容 の 見<sup>み</sup> は え 只# n だ 0 天元 を家っ 地与 人だ 下片 0 0 Ξ 花は 云か 才 0 み ひます 1= 3 が、され め、根<sup>n</sup> 本 は は 砂な 岩が 鉢は 石等 カン 馬照然 で 部と め 0)

花台

n

花

器章

四

季

0

得

Œ.

秋き

0

花台

夏等

0

花台

其で かっ 0 3 部本 他た

冬

0

花台

器き

は

四

李章

屬行

す

~ T 見み きな 寸 ٤ 次。 3 0 通品 b で あ b き

7

名た

小う

0)

相等

違る

あ

3

0

は

元

ょ

b

発売

n

D

處

で

は

あ

h

ま

す

カジ

其る

内多

般に

的き

1=

0

72

Ł

0

10

述の

日方

is

妇

ば

13

5

D

۲

3

は

諸は

流

٤

B

1=

称

^

3

n

T

居。

る處

で

あ

b

3

す

然

3

流

儀ぎ

1=

自含

30

きゅ

為た

め

12

用的

V

3

8

0

は

兎と

B

角沙

客人

席等

1=

ひ

3

花台

器さ

は

不言

節さ

1

應う

じ

T

夫

n

双色

b

用

春は 0 花台 器き 細門 口台 中か 口台 百九 度と

器き 記さ 海子 廣る 口台 薄す 端塔 水る 盤光

歌き 端汽 船台 細さ 口。 士言 百次 度 0) 中等 籠った 口台 は 冬

季

1=

2

す

用品

3 通言 花台 C 器き 7 差言 で は 支品 あ ^ b 0 3,5 無な す 0 かず B 其で 0) 7 項言 12 な 述の 0 7 ~ 72 居を 通品 b b ટ્ર す 彼か 0 釣る 瓶~ 0 如是

現場 今元 で は 時じ 候う 智 女徒き 3 は B 2 本是 有あり 來

模章 は 夏か で 寸 不言

配 h 木 ع 花器 留的 0 扱為

25

方常

省监

25

120

花 二重切りに山里の松。 家下の花生け方。 花器四 一字の

第

---

編

生

五三

di)

0

で

あ

b

770

すべたと

n

1=

100

3

配治 b 木等 b 0 大等 扱かっ 花芸 ひ 方於 마 編 カコ め 6 0 生 述の 何等 ~" n T かっ 花 見み は 366 生計 すと 花装 12 次。 是世 3 非い 0 Ł 通益 8 無な b で < あ T b は ま 75

す。

3

n

B

0)

で

あ

b

\$

す

から

先<sup>3</sup>

づ

配公

配益 b n 1: 木ぎ 使品 Ł à は 村意 筒? 料う 形だ は 0) 何先 花台 1nn à T 12 B 生的 粘料 H b 3 氣汀 花装 0 (1) 强? 根如 15 締じの 木き 20 0 堅於 極差 < を す 花台 る 器き 為た 0 め 口言 1= 徑以 用智 1= ひ 應等 る U B 切き 0 で 0 T あ 統は b 8 3 込こ すが

李

儀著 權え P 0 花台 j 花览 13 朝了 B 1 は 0 0 木を 祭れ は 云 最 種げ を R1 8 も之 使ふ 0 宜き 2 部で L ت 何《 40 ع で かず 用為 を す あ 嫌言 b H 去 ひ 32 0 ま す 3 は す 水 かっ 8 所言 然 3 権げ 视b 調ゆる 0, 3

圖 圖 乙圈 丁圖

後は め L 例為 丙品 は 夫を \$2 12 花览 を 入い n 共ぶ上さ から 細智 き竹で丈夫 1: 押智 元 L 例此 0 各な 鳥な 職だ

木

多

花品

器

1=

押き 世

h

から

夫を

n

1-

は

配台

木

0

上之

ip

更色

3

1

細な

40

竹店

で

え

\$2

ば

よ

ろ

50

即次

ち

圖づ

甲等

0

は

配付

木

Z

配付

は

12

生い

け

3

花装

荷益

更a

らずいき

1=

留上

め

叔

ば

な

b

は

祝い

能等

殊

婚え

禮な

0

花、或なあるの

は

風か

当かたり

0

强;

35

場は

所出

13

الح

1

五四

第

編

生

花

OF L

り木と花留の扱び方

圖一

Tic

は

花ら

器

入い

\$2

12

花岩

0

根巾

縮じ

め

لج

配水

包

示。

L

72

B

0

で

あ

b

3.5

3

花台

器き

1=

ょ

つ

7

は

夫を

n

3

1:

は

小さ

し

<

排物

3

常は

R!

珍克

重

し

T

3

居る

L

是世

非の

Ł

B

使か

は

ね

ば

1:

或さい 信息 名か 32 し 右背 流? な 1: 双系 ひ で 込こ ż 明日音 は は 云小 3 カラ 花法 あ 俊 用智 配 寫广 枝香 ひ n は 色 留い 1 L V b < 木等 数学 高望 場は 勿言 め t 7 は 3 配水 論る 毀言 ٤ 合か 2 0) 太 22 3 B 其る T 澤 335 は 0 20 < 3 0 其高 ت 用智 彩· な L 0 0 山道 T 0 小 غ 加か U 用智 少う 73 12 H 5 あ 视光 方常 枝卷 かず 口是 塗り 3 時等 ひ 0 b 配公 0) 相等 物的 op で 3 1: 0 ^ かっ 違る 多品 木等 目の な 5 無空 は し ね 班党 琴 0 た الح な < は T 3 かっ ۲ 多 是: 水 あ 柱じ 6 極: 10 7 X は ٤ 示以 は 歴だ < D 0) b . D n 花装 時 狭さ B 成本 かう し 船台 ま ば 1 智 5 る 無な 72 馬出 す b 10 は b を 留と 1: は 1= B 蛇 办多 ~ 0 先章 過す 龍親 3 用 松き 0 紙祭 ζ. め B 3 3 薬は は 片記 用的 ひ づ 金なさ 云山 ま 松き ٢ 111: 水之 3 < かっ ひ 0 水花盤、 或る ば 薬は は 3 せ 際 办言 n cz りを は 方等 は h < う ょ n か 出 から ば 綿沒 から 35 5 ろ な 一、龜、轡、切 併品 夫を せ 來き 花台 沙! L h を よ 又表 挾造 L 器 n ろ h ま L 13 配信 そ < 廣る 也 L で 世 0 0 す 木 炭が 抓 下上 n 反は L. 0 5 W 岩 を入い 對に ક で かっ か か 0 Ŧį. す

6

之

22

0)

使品

2

位か

置も

は

方等

入い

n

3

0

から

書い

通3

0

琴

柱也

<

りと云

1-

太計 は

艺

枝多

10

入り ば

\$2

3

かっ

あ

b

ま

Ŧi. Ji. 德

な

3

か

b

3

4

カド

其で

花岩

0)

根扣

稲は

20

す

3

為

め

な 夫を 内? 切言 すっ n 炭素 は 雜 別ざ 爱 3 ひ 觚 方於 カジ T 生 共高 あ b 他生 3 は 金え す 園或のあるの 圖づ 聖 以多 は 死! T 先\* を 以多 づ 其る T 樣; 製艺 北 L を た 示员 E 0) L で T 見 花台 3 器き す 及芸 N ع 花货五 次? 3 0) 0) 種。

通益

b

で

あ

b

類る

13

よ

つ

T

は 0 殊是 男を 2 右等 生い 内言 T 更さ 0) < で 居や 5 外馬 女の 3 8 3 圖づ 1-轡 草き 處 絶がめ を 切言 木 は 炭さ 以為 で 双龜 3 闘っ せ T FL. 見る j 示。 1 徳と 計場 B かっ す な 蟬紫 5 示。 3 ŧ الح 75 S 省出 L で は 形狀 ど 72 3 Ġ あ 通益 まる 無な b b 多 b L < ろ 12 時を 誰か 行 す 龙 12 n から 李 應う 2 E L 以 U B n 組る 或あるの 知し は

諸は 3 流; T 2 花装 3 留言 码图 0 使品 W 3 2 穏な 方常 b 1 は 就っ あ 03 b 7 £ 申言 せ L h 3 とこと す な L \$2 T ば 使品 77 方常

其な

者的

1=

12

技艺

巧;

を要う

す

6

è

0)

別る

は

殊

更さ

5

共态

心公

要

は

あ

h

きな

せ

ho

合は

せ

0

仕し

方常

から

あ

b

3

寸

V

n

سلح

3

初上

心儿

0

人公 な

12

1



引 見み P ż 心 宜言 1 割ら 道等 意为 理り せ 10 L 得名 すべい 配於 5 譯け 世世 水さ 窟? L 扫 元 1-70 木 張は ば 逐步 な で 中等 す 和 水等 傳記 63 と云い な 3 無な 物為 70 1 ば 03 0 \$2 2 郭 7 使品 花袋 神地 ば 72 73 3 0) 0) 3 13 誠 花台 多 夫を 3 5 2 0 留と L £. D 32 編 1: 用 器 op は ٤ は 入り n T 7 0 Da 見み -之 云山 ひ は j 元 居か で で 水等 32 生 10 筒? \$2 苦? 1j 宜 は 7 Z 草台 3 3 處さる -平心 規き 花 P 無な は L 形常 b L 10 から 花台 T 定に r, 1 0) 程は 5 い。早場 用的 あ 势 05 為た は 花公 あ 器 は 10 次二 0 b 0) 思《 まな 出口 器 花台 りま で 1 め 配 あ 3 63 ~ り木と花留の扱び方 例此 す、約 來 器 對法 1 3 す b 3 1= 智 す、元 之 きか 墨あ す き 違言 1-난 カジ から 3 かな 北 43 水等 夫を 3 난 0 \$ げ 如 0 來 花法 多 ず T H 1 b h ば \$2 で 7 留と 只t 用的 假か 3 花岩 棲, 云い 口言 見み 宜る 3 あ 邊心 花法 7: ひ b 留的 L 营 ^ T 0 b 3 ば 使力 枝色 3 (-から 0) な 3 3 ~ せ 10 う。 根如 上され 用意 非の す、岩 ひ 0 3 生い 0 譯け 3 常ら 根巾 で 魚 < 方常 ひ 統以 8 で かっ す 12 1-元 圣 0) で を L L あ ~ 所 廣め 固然 から は 籠か 7 5 あ を 之 b 之 据す 1 前注 花公 め き 道言 6 rJ 1-32 凌さ 35 す、 6 1: 入い 木 12 n 台 則是 を 或ある 寫片 即流 0) p 多 < 0 3 和 陸が 出ゆっ 5 使品 7 め 述の は 5 12 7 6 草 花装 口台 1 り、能な 生 法法 ~" 此二 ع S. あ 10 3 思想 徑片 用品 12 ٤ 1 則言 h 0 五七 用智 ま ひ 通点 花坛 0 主は で 花 7 Z. L ひ 飼か 間と 云山 留い 簡か 廣な す 3 b 旨 T 3 筒? 所出 3 专 1 かっ 時も 1 2 0 2 5 形然 形以 ほ 就に 格等 72 6 0 は よ ~ ~ 配は 置ね 别言 け で 0) T 30 武量 الح 派 2 花台 聊言 何と 中等 木 あ T 小 1-格 け 克

か

0

b

器

鳥

注

別る

ば

か

j

花台

٤

あ

b

で

あ

b

ま

すっ

0)

は

0)

£

よ

b

Ġ

ろ

水ま

邊心

0)

景色と

te

表あら

13

す

1=

用

D

3

B

0)

<

T 共高 内容 個。 は 上あ b 72 3 P うに、かと 個? は T 2 b 72 る P ò 1 す 3 0) で

L

T

0) 根中

元

かっ

5 生

花台

器

の線言

まで

蟹"

老

<

カラ

宜言

L

05 尤是

8

置だ

<

~\*

37

經"

は二

正賞

T

あ

b

置が

营

認

花装

龜か 蛇は 籠っ の 花装 花紫 留ら 留い 8 水等 水ま 草台 陸? に 用的 双言 W 方等 ~ 一と 3 ż 0) で à b 寧門

鑑さ 0) 花岩 習ら は 花袋 留め と云い £ ょ b B 海門 ろ 前き 1 述の ~ 72 通点 b 添き 12 ٤ L 7 用 ひ 2 場世 合な 0) 方等 **h**; 多证

碇かの 轡る で 000 あ 0) 花芒 b 花装 ま 留る 留め は は 水ま 船台 陸? 0) 草等 花台 器き F b 12 1: 0 用智 2 ひ 限等 T 2 宜言 T L 用 いが、之 ひ 3 ۲ n 5 は ٨ 組公 な 合語 2 L T T あ 用的 b ますつ ひ る 0 は 前き 1-述の ~" 72

通信

b

何答 切言 す 族 炭さ かっ 1 6 ょ 鉢 ろ 111 火ひ 0 L P 鉢は 43 5 1= 1-入り な L T 多蓝 3 8 < ~ 皮加 0 \$ 0) 水き 普二 を入い あ 通言 る 0) 8 n 初 難に 0) 炭な 老 43 で 花台 使記 あ 記さ は b 12 ね ま ば 使品 す な S から 3 炭さ b す、光きと ま は 水等 せん、そし もと を ょ to < て花袋 1= 含さ 使品 也 以外以外以 L 8 ~ 0) 12 3 で 此二 切言 あ 0) 炭素 h 炭さ は

花 手 0

准 引 本意 云小 様き 差記 で 五. 护 0) 村學 b づ 徳と 支3. 寸 77 名音 置き 廣の ま は で 共 11 I < す 善 口台 あ ^ かっ 6 其る 合意 0 10 通言 為在 0) h 間が 花台 無な 成な 火ひ 本思 1-ま 0) 8 之 ^ 1-花流 器主 す 10 P t 3 0 而。 差さ 用語 Ed o 11 流 因是 假 12 0 ~ す 大高 儀 < 2 Ł S -[ 个 L 0 大震 穴が 水學 火ひ T 花览 7 な 0) 0 1-大荒 で 1= 好! 留め で 是" 南 ( ] あ 12 は to 非的 13" 3 1= あ 小等 趣 0) 2 長的 納き 穴な 捕さ 1-7 他生 易 使品 9 3 短於 見多 11 きる -用も 3 0) 2 0 是" 花览 盛む すっ 0) せる Ĉ, で 納き 40 2 差さ 非 す 5 留言 す 0) 3 ね = 殊と な 14 之 te 型 to 2 かっ 拵に 時 5 ッ 0) 72 1= 用品 13 \$2 夫さ 處き ~ 足む 7: で 6 1-7 場は 产 t 3 合か 0) あ で 30 あ D 場は 5 b 10 3 1/ 持 13 b かず يح ま ょ よ 圣 きな 5 合め \$2 0) 然L 3 3 ば b で 應記 す h 0) 或る 13 3 元 村代 根中 は L あ かっ B 元是 3 は b 7 Ł 何些 ~ 13 更と 使分 < 流? きる 居る -5 0 82 h 直 時 儀ぎ 3 配告 2 13 \$2 8 3 1: から 置す \_ ば 徑过 0 あ ~ B 此 枝然 外语 ょ L 3 Ł 12 0 寸た 右等 炭 菜 は 0) 7 は 0 カン 様う T Ŧi. 花点 は 出て 以 Ł 餘き 0) الم الم 非の 徳さ 13 ---來 重 云 9 0) 帯ら 次し 水片 成な 多花 F 33 b 小 b 第点 +36 < 10 云小 3 で 3 あ 난 嫌言 U は 用為 相等 -1-で ~ 3 h < 無な 切言 當う p U す \$2 L カコ

炭さ

3

B

0)

枝 <

數学

配 7 と花園の 扱い方 す

から

北京

使品

2

方常

12

Ħ.

德以

10

花台

器

0

総

1=

カコ

け

T

\_\_

本是

0

足が

を

緣公

0)

外言

1:

出2

L

抓拉

す

~

373

机场 <

総言

0)

は

郭

鎬

生

柱

徳さ

Te

U

す、光

5

Ħî.

は

花台

器

0

0

方号

1-

抓à

す

花装

花岩

習ら

Ł

7

使品

2

場は

合か

多龍

あ

h

736

5

Ŧî.

1-

(1)

j

13

ば

先章

D

有的 6

か

は

当論

徳さ

使品

Fi. 九

以為 0 以為 花台 即是 時等 ば 叉表 内部 12. 4 あ T 置物 器 0) 花法 石门 T 1: b 73 部上 侧常 T 花台 < 13 7 説さ 1 11/20 は 735 b 留言 8 花台 明為 器等 0 S 学だ 置き 天飞 35 0) 0 \$2 T 塘江 0) 多。 0) す ~ 0 カド 난 内言 ば (1) す 中意 界意 内な 置き h T. よ 3 石户 之 中等 線だしいう 即在 E かず 央 部 37 も 0 石尘 12 22 改ち 主。 部" す 右う は ち 砂菜 な Te 0) と、客は 位的 5 假如 置お 客さ 留と 12 方は ----03 め 0 龙 地。 0) Ł b < 地方 0) 位の 方意 1 12 時 位の 8 (0) す 5 五 0) 0 1= ~ 0 0 即 3 此二 徳さ 12 石岩 3 0) 石尘 雷 九 35 石 は 置も 付品 ナご 0 1 時き 0) は 0) 0) 0 30 場ば 天な 5 境は 3 1-置 位か 方常 は 13 圓る け 方法 は 0 Ł 界言 孙的 护 13 置う で - p. 合か 形芸 石 線艺 1. 30 示点 Hi. G It 其高 圖 \_\_\_\_\_ 0 あ 1 徳さる 人也 70 圖づ 儘: 中等 0 1= 寸 h 1-才さ で 同意 境点 近き 2 為た 示は 或点 で 0 30 0) ~ じ は 10. 入い 界於 37 3 め 1 石江 1 石 位か 炭さ 線な 笛 天 15 ig T 12 Te 32 0) ろ 司を記 置ち 3 所上 激う 別で 主点 通点 飾な 多 1 0 0 隱如 中等 0) 0 1: 石宁 字じ 線だ < 行的 b 6 1, 1 荷族 < 7 央等 は 2) C 30 す 7 林思

(石のオ三人地天)

4

0

境

界次

線上に

人是

0

石管

を2の



ô

た

(3

10

根的

続い

~

事

花览

10

扱い

1=

10

3

3

カジ

あ

机

炭み

をせん

第

壹.

が高

生

花

8

あ

3

と云い

ふこ

٤

ナご

け

30

述の

~

る

1

Ł

10

め

7

お

きます。

3

で

は

あ

b

す

かな

い、で

す

か

5

茲:

1-

は

斯

h

75

峦

8

方常

لح

す

3

仕し

方於

B

あ

b

艺

-

が、儀ぎ

式以

35

重

h

C

2

生計の

花場

0)

学さ

0

代意

用きで

٤

L

7

使記

Z

굡

8

方型め

で

あ

b

ま

す、又記

水き

根山

1:

石にの

~

3

す

から

其る

他に出留

と云い

L.

0)

から

前

b

150

此

以上が を 留と 中等 質ら 扱き 央的 か。 ひ、水ま は B は、 1= 鉄文が 花法 云小 置ね き改造 刊 中等 ^ ば に三 鎮克 غ 鎖克 此る 8 分" 種品 小兰 te T 柄、響が ば ば 0) 0) ど 入<sup>い</sup> 本品 宜 B ない 品曲だい 0) L 32 ٤ 10 ど 5 7 3 0 用的 智 浮 W 花法 云 で 留言 ~ 習ら å.

# 花臺及び薄板と時候のこ

花台 别言 7 0 3 臺点 は 七 かっ と云い 真しん 寸九 別ざ 5 云 8 0) 郭 分\*等。 花台 ひ S. あ 游子 臺高 7 \$2 編 は を、春 は 見み 极光 と云い 又意 四 ま 生 分がん す 12 小 3 時じ ひ 八 カコ 花 花台 候う 3 分" 何当 草 臺高 夏 1n は 應 B 至し は 花臺及び薄板と時候のこと 花台 ま  $\equiv$ 其意 じ 器 で 寸光 高か -又非 六 用語 低い 0) 秋 分ぶ 下片 1 ひ と云い 分がん 3 10 ょ 敷し ż かっ 0 5 7 2 0) < 冬 別部 0 30 ~ 至じ は n 變か Š ま 本是 3 ~ 8 で 來 0) ね 0) は ば で で 7 真ん あ な 南 あ 或る b b b b ます、時 36 きる は 行 せ す から とも T h 六 冬 先 之 5 至 真儿 づ 見し 真ん 種。 0) 1= か 行 らしたが 花台 0) 8 與行事 内容 臺高 遊 は 何号 0) 高か 區〈 12

流

後

to

あ

b

す。

等5 見み 次。 花台 かっ すば 35 T 30 臺高 P 即在 使品 1-0 夏许 寸法 ち دند 游 方言 子に 時じ 落を 横き 板岩 法 かっ 節さ は 3 かっ 0) B 秋 真ん 區言 5 花台 行草 R( 分が 臺高 さな 1-1-は な 7. 準で 游子 四 13 0) 0 す 板 方等 T 真き 3 花 面常 0) ~ 0 いないりおと 定。 É 13 四 花台 T 真の 方号 L 臺門 あ 0) T を 横き b 居を 夫を ます 手の 3 n n が、之 板 0 怡さ B 3 好う ō 用 \$2 及表 0 1= S 7 13 失。 は ょ 2 あ 行 略 営が 定意 2 b 武 落を 0) T め 游言 U) 區 で Ł 分流 あ 0) す b Ł 3 せる L で す 0 カジ T 3 ٤ あ 時也 好品 b 0) 1-季 は な L 多 现 草等 0 問と T 0) 7 今え

海子

板岩

あ

h

で

は

之

\$2

は

D

第

营

枝 を 撓が る 心言 得

生旨 は 8 < 此二 あ 花岩 ~ b 0) 3 0 135 F 草 型於 差さ は \$ 木 が、其改 萬法 ٤ 前二 别的 云山 かっ 6 0) ~ め 枝色 130 4 3 30 自し n 方等 以 然 法 7 0 と云い 136 Ł ---定に 述の X 0) ~" ~ で 14 型流 12 あ 枝色 1b 通点 护 跃" まな b 撓" め す ----定に 8 叔 かっ 3 3 0 ば 外馬 規き 共る 73 矩〈 1i, 枝谷 は は 87 0 恰さ あ 7 あ b す 好 b 30 まる は 12 4 ば === す ん、枝 沪; 其る 差 恰な 萬法 3 智 好言 別ざ T 挠" 1º T 生货 改造 め あ 花器 恰 0) b 好 3 き 必ら 古 10 T IE! 要為 然上

L ž て 撓" 花台 10 入い 3 何些 ~ 35 で あ b 3,5

j

ょ

30

1

b

す

-٤

から

HIE

空:

質り

から

あ

3

IL.

人

1

0)

3 B

0)

P

以為 は <

JE!

寸

\_

3

來き 力為 枝色 其なの から 2 然か T ば L 程は HIC 3 少: te B 手場 j る 63 ば 古 練な 來 双症 人い 握量 かっ 16 道言 北方 り、右掌 る ٤ 粘带 B 32 te カコ な 5 1: 水 云小 間づ J. b 3 2 L 1= 氣力 1= 0 ^ め 1= ば 12 8 6 示点 平飞 B 0 W 15 共高 處る 料持 4 で 無な 3 0 L 其上部( う lt. 撓 で b 12 1 10 骨贯 旨言 め 約言 0) 固な 通品 方常 强? < かゞ 35 b 3 3 -à-枝卷 片於 撓# 捷 は 折を h 10 lå 校 手で 圖づ id W 32 は め 12 め 脆 は 正是 < 撓た B 1= 3 0) 3 示。 練れ 指次 ō 0 < 8 め 0 で 次し 先蒙 L p で ٤ T 0 Ų» 第点 カコ す 思る 72 す 折を で ò で 何と 文: 通点 は 报章 で 12 2 Ł か 5 ep 易产 h 思な 12 筒か b あ h 最高 な で 所上 太さ 3 h 細点 Z. 13 武章 部号 是 初品 枝絲 35 简为 37 5 12 はか 枝或のない 枝花 せ 水き 所是 あ ば な か h な سلح To は 柳女 智 13 V 撓<sup>t</sup> 人だ 左だ b かう 湯中 は T 0 红 5 草盆 te B き あ 間以 10 め 0 手で せ b 暗為 0 摑記 j 1= 20 か 去 ば 類は 如 な h B H 2 粘 と云い 枝祭 强印 以為 す 12 よ な 5 0 振 布 < 7 b か ろ \$2 3 氣" Ž. < 等と を 0 T 1 初上 JE: あ L

薬は 多 落さ 六三 すこと 無な 5

٤

其る

何当

82

1:

L

7

3

初上

心是

0

内言

は

除ま

b

set

हें

込こ

h

で

枝卷

を

折を

•〕

12

h

花法

es

第

SEE:

井

花

枝

10

挠

6

ili

得

巾え

で

卷3

05

7

10

3

٤

力的

を

加品

^

12

75

n

ば

め

3

Ł

から

出气

來

3

す

カジ

撓t



他力

な

22

ば

0

12

す

~

を

T

0

3

は

10

~

3

は

勿為

論る

で

あ

な

3

n

かっ

5

7

0

型於

カジ

あ

b

18

め

3

٤

定意

座と

1

3

.~

3

飾な

生)

< '

~"

30

場

所

云い ふこと を 忘守 n 82 B う 10 73 3

は

云山

~

ま

난

h が高

かっ

3 生

充

分点

注言

意い

を

以為

T

9

3

は

勿

ころろ

0)

ت

と、く

刘

<

3

氣き

長族 <

柔

3

かっ

10

ع

0

郭

营

#### 花器 0 دور 古

以小 10 1 上 聊言 命弘 得 書 かっ 重ぎ 3 35 複な 記は 32 12 72 L 亘2 上之 17. 3 13 こと 點で 5 1= B よ < t あ b 0 質ら -36 地 花 す 1= から 是 生い 其高 0 手で < b 順。 7 3 なん から 35 約3 稽は で 古 め 0) 心得 T 智 申言 P L là 2 T T 殆是 見み 御亡 h 3 35 題為 盡? せ な أو 3 し 47 12 前き 窑等 1: で 述の す ~ かっ た 6 2 20

行或は 灭: ある 72 ٤, かず 3 草等 b 置 肝常 0) 生 36 要多 < か 花' 形常 但是 す で ~ で 3 あ L す 場ば は 花览 b かっ 所は 350 違う 护 き心組 3 す、 1 生い 0) 廣か 棚袋 夫 け n 云い 3 5 1: 30 3 2 置お 以い 以多 見み 被 0 前汇 < 定意 は 5 ~ 1= し、花は め 前き 我り 1 3 7 よ 12 8 が 床 2 E 生い 0) 高な T か 述の で < \$2 夫 1. あ ~" ば 20 12 3 3 花台 本思 通点 花岩 1 かっ 器 式是 相等 兎と は b 花片 1: 應 床き 3 準す よ す 0 角智 1-生い 0 置ね ò ~ 7 3 V 其る < 真是 形常 方常 置も ~ 0) 重 10 < 3 护门 花台 は 8 ~ 真儿 肌曲だい ~ 33 0 1= t2 行 場は かっ 其高 は 道等 所出 走。

易力 仕し 生 は ~ Vi n h ~ 流言 3 3 T 度な 3 3 47 n 7 儀等 笛か は 飯は 18 す 0) V., , か 考がかが す 1 所以 勿多 8 난 ، کی は け 論る 水等 花台 ょ 順 如 かっ ^ ~ n 器 3 花法 で 70 序 1-الح 2 ば 初片 留い 其る 花 7 あ 73 な 3 3 處る 花览 器 心是 夫 18 b b 3 花台 思き 0) n 据す 3 ま きの 0) かう 0 仕 えん す T 宜る 约 人 2 せ t 又表 か、 は 注さ 度 n 3 L 合か b 即海 平心 せ B 殊是 相等 カジ 0 S 達る で なな ば 1= 5 取と 其為 花台 花台 先等 す 0) 宜る 場。 から \$2 花台 器 器き L 所り ~ あ カジ na 水等 器 水等 かず 花器 h 0 よ Ł 光記 は 筒つ き 智 约员 多 な 9 注 す、 夫 3 形常 32 初世 8 合か 配 3 ば な め E L 30 3 配水 云小 木 其で 取 T 3 \$2 1) 他生 以山 生い 2 共 0 ば 3 配货 人に E; 1 老 談は ٣ H T 注さ 木等 用言 見る 3 平心 用智 め ٤ 事 0 から 盤 -3 0. 3 \* 苦! 品な は る 花台 第二 10 L かっ ~ 考がが は 或る ۲ É 器き 多 3 位か 揃え で ^ 水等 13 Ł 8 0 は 置ち す 8 70 花片 総言 ~ 0 12 揚出 後き 30 出て は で 0) かっ 來き で 出い 花台 6 13 あ 所以 かっ 3 H 3 器 六 Ł 世 n h 5 終さ 步 ば 注さ 3 花览 난 0 兎と 長 先章 す 乃な す 0) 2 h 至し 短先 づ 约员 8 方等 T ימ か 花台 角な 注さ 3 3 合め から 10 進ゆ 生い す 然と する 器き 1 0) 8 1:3 之 < 取 H 3 一寸. 0 かっ

生花のお稽古

花

01

入

\$2.

方

花

器章

1-

插音

3

~:

37

枝然

順。

序出

遠為

州与

流言

で

は

天な

枝為

t

b

池片

坊等

は

地与

0)

枝

0

12

Ti

花台

器

0

仕し

度な

かず

HI.C.

來

3

3

次

3

1

愈

1

花览

0)

仕し

度な

1=

カコ

X

3

\$2

ば

13

b

3

せ

ho

t

h

未み

生

流

T

は

0

枝卷

ょ

b

云り

2

1-

其る

他たは

流

樣等

1-

ょ

0

7

園もの

121

1

な

T

は

b

300

百

かう

居をで

六五つ

風きの

人也

第

褫

生

花

土の

せ

h

か

3

花袋

多

生い

H

上的

72

後ち

1-

足だ

L

水等

を

せ

ね

ば

な

b

から

せ

h

3

や、きょ

L

養

は

n

0)

問急

題は

で

は

足

し

水

花装

30

生い

H

3

1

花台

器

^

n

72

水き

7:

V

で

生い

け

72

花蓝

聖

充

分点

1=

養なな

L

ت

٤

から

出了

來き

入い

前章

1

す

3

から

ょ

ろ

L

65

0

堂 編 生 花

63 九 T 3 T 3 枝瓷 諸は 2 要等 稽は から 枝し 撓\* 天元 居を -0 カジ 流? す 古 併い 等等 地ち 潰る 5 め T を ろ 3 L 奇き 3 人 ね す 憾な 通言 To 1= 枝卷 數等 es 何当 ば 天な かっ な U 差さ 數常 な 5 5 支系 22 な < T 地与 心言 整。 35 枝卷 花法 n 0) b 人に ~ 澤な ば 掛が 枝系 かん 数学 = ã 多 は 川道 何些 H 1= せ から 7 生い 無な 才言 1= \$2 な せ h 何意 居を 3 0) 0 使記 ほ よ 然 本思 3 2 る 3 枝条 3 最高 £ r.J B あ 72 7 to L 2 は で ٤ 云山 初上 夫を 5 揃え T 練れ 3 L 1n ۲ 先t 2 £ ^ 差記 智 入い ٤ T 多 ろ ĭ づ T 支办 聖 枝然 旨 ٤ 3 B で 其で 入り 重言 数か 地与 根口 1 入り ~ < ~ n は ね は 揃え 0 統は 就 3 n 3 72 無な 前二 枝系 枝系 は から T 3 ^ 上之 1 5 10 寸 0 緩っ は す 1 0 0 8 哈公 7 岐い 根" 方が 58 h ت で 云い 好 否が \$2 で 締ら ば 0 ٤ す 居を 際江 2 聖 Ł T よ から で 最多 か 72 2 は よみ 枝點 0 5 初上 3 通品 V 撓\* 7 0) で 3 10 後き 心儿 恰さ 火し b め 際書 は 大意 で 者も 第だ Ξ 方常 で 所出 切ち 好的 す 0 は 才さ 入い 1 0 無生 調が で 1= か 撓" = 派を 0 n 加加 5 體禁 あ 4 枝多 枝谷 12 3 何な G. カジ b 8 何智 0 T 0 枝卷 ま 方5 1-5 .崩ら 妇 入り 外点 す、三 W は かう あ + n ば \$2 H 10 夫を る チ 72 な 作業 方常 五 ば <u>-</u> 20 0) 才能 b 1= ン 枝し 超 よ 1: T Ł Ł H. ま 13 充ら ろ 七 做等 す 揃え 備で 1-せ 2 h 分だ 枝し L な 0) 2 かっ 2 12

自じ

分ぶ

で

初

入い

22

13

3

0

無本 き Ł L あ すだった く、此 他 b 家 ま T B T -0) 應う 之 其高 足力 かう 併品 L は n 卡点 請こ は 人比 L 水等 共る 之 さい 2 かっ 主。 n 3 3 人に 請 多 3 0 自じ 12 は 1 苦ら 水学 分が Ł 22 L 際言 で は T 主場 注さ 花台 を 生 人心 見る す 道言 17 カジ T 0 る 0 かし 普 は 方等 P 退な 自じ 式是 2 5 家か ٤ 1= 护 13 す 云い 時を 0 13 花台 Z 22 13 0 意い 其" 器き ば 7 家 前き かっ 1 あ 3 入り 1: 0) 3 述の 起き 主は 0 n 0 人儿 3 6 ~: 12 72 1= 場は す 0 左 合か 四 かっ 72 季\* で L 3 是世 0 H 0) 0 で 非の 足" かっ 20 5 禮は ٤, L あ B 水等 生旨 h ٤ 心 1-花器 き 準や 要含 1 0 7 て、若。 心に to g で U 能 は 7 h

尚 語 ٤ す n 2 8 75 < 7 1-念九 心言 < 表 2 3 0 お 為た 生智 -3 = Ł かっ \$2 k? 13 如 才言 18 め \$2 とし ば ば 残さ 1 日の 0) 誰た 枝 云 陰け な L を 7 n 1-5 T Z を整の 茶等 13 反か 7 L n 福か B 0) ^ お 0 0 色表 見る 7 は 7 3 3 枝多 ま 78 b 10 骨に 0 帯ね す、初に け 智 から 多 2 撓/: 崩分 CK 3 72 夫。 T -枝系 心是 め 22 寸 以此 居を 3 恐を 0 ٤ 3 日中 から から 20 間沒 りま 大机 は 出て 智 で から 受 美 寸 來き 1: 切ち あ 草き < 1-かな V C 3 すばい 引 7 木 3 L あ < 37 居を 0) 3 0) 代的 惠言 7 7 険さ ち 2 心方 表も 枝卷 す ~ 130 0 1 掛が た 130 多 0) 35 か 花览 陸げ 受う 3 ~ よ け < な 花 70 E 0) H 方诗 剪き T で < 3 8 大な は 發出 あ rj b 2 見み 切ち 其る b 生は 去さ n 3 枝為 L 3 b で 0) 振う す H は かっ 72 3 は 1: 枝系 カジ お あ 之 於 薬は < 今 b 情な 7 736 L は 20 薬 1 何な は 7 つ 03 云い 為片 少艺 7 H h 0)

六七

那

熇

生

花

生

花

0

切

稽

古

す。

55 色点 於だ 36 E, 7 面光 弱的 とす 村人 湖 L 3 0 変が 0) で T す あ h かっ きみ 3 裏 3 0) 方等 n 0) で 生計 枝色 Ha 花器 産が ٤ 0 枝卷 T は 用智 悉占 ひ 皆か 3 排に 1= ひ は 表記 取と 0 0) 7 枝卷 H a 仕C te 舞士 受う S から it よ T ろ を 0

管

生

花

5

を 口点 枝 3 次。 0 茲: 3 で 天元 カコ 多 排は 0) 5 To あ 補品 b 枝答 ひ 今は ż ٤ 握 取と 遺ゐ す、物が し、夫 ٤ b 3 0 ٤ L 思。 ほ < 次っ 3 7 念品 n 改かった L 0 3" 10 0 間がだ 1= T 次つ め P = 撰名 <-0) T 5 述の h 枝多 枝类 7 ~: 葉は 茲 ナご 35 は ~: 枝為 ま 3 Te 1-あ 拂は は す te b 0 前き 垫 7 ---かず 300 本は 1= 人也 共き Ξ す 述の 0 内? 0) 才言 け ~ 枝然 で 枝卷 0) n 12 枝卷 70 枝多 الح 1= 通点 次 使記 B 0 20 b 定意 花 Z 3 ス 然上 め 0 に ۲ ラ 3 曲。 ŋ ٤ 3 入 Ł 1-北 ~ h X 3 伸の L は 方" 0) 恰な 越太 7 前光 0 U 好。に T 申言 項言 項言 5 屈。 L で 1= 曲者 撓; 述の 申言 本は き すと め L 0) 0 ~: 3 比中 12 殘? 枝色 B 0 10 較 通流 L で ま 地与 的き 3 動する あ 3 下是 先章 L 寸 0 づ 72 b 63 切言 惠 かっ 3 0)

花品 0 時u 李 لح 0

書は 齊言 な سلح 12 生い け T 自也 分だ の樂で みとす 3 花装 な n ば 兎と 3 角、來客 0 為社 め 殊さ 10 日草 時也 18 定幕 め 12 來記

客言 L 2 0 7 72 席せき お 45 < 3 13 心 生い 0 要多 で け 寸 3 から 花は あ カジ 之 b は きな 前き 12 すばに 1 以 はった。 T 豫め ち 花台 かっ 道等 6 用当 花袋 0 意い 秘や 0) 8 開る し、」か 傳。 3 < L き つ 7 は で 傳? 0 恰ら 時じ 3 ^ 期き 3 共言 或急 頃る n T は 合い 花览 を 多 をがら 計は 3 B つ 7 0) ^ 花装 3 30 参え 方等 0) 法法 考 開公 Ł 多为 < 豫 9 L 7 め 5 摘る 知し

花 走 引 手 0 録る 答 漸言 次 開い 草き 0 す Ξ 處 期き 木 < 3 ر ع L < 日も T 花 8 時じ かう 施装 10 0 見み 蓓。 過す 0 種し を 之 0) ż 要为 n 表ある Ł 3 で 類為 云山 7 等5 花览 せ は す は 1-う。 3 L あ ょ 0) n 初時 0 順 開い 答が 出や か 8) 1) 2 序 3 7 Z ٤ 72 T かっ 云 云い 多た で 花块 せ 3 n あ W 少さ S S 0 Ł 3 苦が き 番い b な 0 0 0 蓓! 3 3,0 寸 を で 相等 3 人な 違る ٤ 云 ع 0) と云い 大意 ひ は 7 7 L 咨。 別ざ 蓓! 既さ < 発記 あ 7 居を 136 ひ L 2 10 から は 云 きる 7 開き b 2 22 は夢の 了 7 春 U す Va かっ 花点 2 カジ 次 1= 1 hu 為た 秋き 1 L 此二 3 L ٤ 72 1 0 L L め T 0) 處 其での 雷 T 7 1-ツ 見み 未 固な Ξ 3 で 0 ボ 通品 73 表は 1 3 ナご < 111 包? b 0) P 開台 b 1 わ で B 花览 きな H ō < 3 = 13 る 1 1= は n n 答が ٠ 73 至於 12 最高 通品 かっ B 初上 b 3 ٤: Ł 3 3 --な カジ +5 0) は かず 82 誉• 出 113 で 8 あ 2 2 ٤ ば T 來き 1-0 b 13 3 3 かな 何些 で \$2 か 募5 す 容う b n あ か 龙色 かき 7 易い 3 7 ほ b

136

5

الح

10

其る

E

な

b

Ξ

H 2:

前江

後二

1:

開心

2

云

2

有あり

樣語

で

寸

カジ

秋き

0

花生

は

<u>ب</u>

22

12

反為

L

7

中なか

k(

1=

速さ

かっ

で

す、今け

朝

福思

1-

3

六九

郭

緬

生

花く

開花の時季と花の

貯

V

3

處さ

1=

間も

け

ば

ょ

5

と云い

ひ

せる

す

から

風沙

0)

當が

3

Da

4

j

10

L

7

夜

露っ

を

受う

け

L

め

る

Ł

云い

L

0

來《 秋 0 6 李章 苦が 頃 1= は 明常 書る 1-は 日間 頃る 715 程是 名き 1-よ 來 は < カジ 雷い 哭 あ 2 < 73 3 P Ł b タック 思を 5 12 ^ 刻 ば な 1-前艺 る は 115 で 存は せ 10 Ł 然い أو な 3 h 32 L ~ 200 朝了 营护 1-0) 13 あ 早時 3 1 花芸 B を 哭さ 生い 0 H 7 T 70 30 3 H ž ば 0 恰な To 3 す かっ 0) 3

草台 元 一辈, 3 3 日言 切ち E 花 花紫 を 0 中等 b 通 角な 思想 0) 13 括 0 73 1 01 0 S (到 3 2 で 初章 花坛 花点 n 貯' ~1 す は T ば 3 3 ~, を 或る 井の 別ざ 荷な 0 樣 麥是 花袋 JII 3 万と 段だ 13 は きる 園で 水学 5 0 夫を 嫌言 12 L 揚げ かっ ょ 中东 任し S. 自也 n T 6 共で < ~ で 細さ 3 園為 仕し 他生 切き 保意 遊点 覺 は 0 0 舞書 b 0 2 3 東記 あ 7 花はな Z 取と B 13 な b あ を 道等 ٤ 0 釣 0 35 10 b 初き 理り は 72 で 2 ٤ せ ま 別ざ 3 で b 寸 思も 或あるい T h す、 0 す 12 双清 其で 30 L. 2 13 述の は かっ 或ある < 3 花装 かっ n 5 \$2 ~: 但等 説さ 0 ٨ かっ ば 之 屋。 き らから 花数 で は L 早等 n かっ す は は 桶筒 ---朝了 B 3 カコ 花装 否状 日第 6 1-カコ 北 ----桶管 手で H 20 人い 生い 110 通品 弘二 め  $\equiv$ 1= 輕が H 弘 楽な b T 10 心心得 日办 人 < P T 後と 3 は 貯芸 12 T 5 1-之 お 云い 1 然品 ~ 3 す H n 13 お P 風な す 3 ば 8 < 0) EB 有等 j 大に O) 3 から 貯益 ٤ ~" Ł 抵ご あ 刻雪 0 宜治 ~ É L で す 0) を た L で 方常 7 明さらにも 5 あ B カジ 3 \_\_ 3 せ 凡其 夜中 5 2 b 0 0) 不 夜上 かる 13 12 たご T 味っ 生い 露? す n 水等 け 草等 H け 貯益 殊 ば 0) 0 水 n g 受う 根巾 揚が は ば ō

就。 見る 3 0 かっ は 3 定意 0) v で 7

特

種

00

花

特と

種。

0

花点

Ł

S

Ł

时和

部か

L

4

P

5

で

す

が、こ

\$2

は

強い

通言

で

水等

0

掲が

b

かっ

ね

3

花览

云

0

Ł

で

す、共高

内言

1-

3

竹诗

は

别言

1-

述の

~

る

۲

X

L

7

道片

河沙

骨品

な

3

3

共の

儘:

で

は

元号

分光

保管

5

難だ

53

す

かっ

3

此言

種品

0

は

花装

切き

b

探と

3

際さ

0

注: Ł

意い

から

肝沙

要

T

あ

h

きょ

す

先

づ

切き

3

h

1

思さ

L

並

智

n

3

は

随言

分"

小

かっ

L

5

3

思。

ひ

き

早 初章 8 切き は 朝至 n 水等 ば 3 カン 掲が 別ざ 日中 ~ 法 幕 段於 25 後で 水学 節か 0 所上 項言 揚き 1= 12 す 0 0 方等 述の 少艺 3 法性 ~ 0 L < き は 多 最らと 13 せ L B ず 0 72 宜 方号 3 か 3 し 3 多 長な 元息 夫 4 < 結め n 0 生は 0 多 は p 気き 御で 云い 覧 وير j 2 保禁 13 な ま 丈ち 2 3 T 夫然 3 い B 13 あ 0 で 細ほ h す、光を 組出 3,5 せ で B 强言 h 荷產 < 之 引 其言 n 他产 Ł ツ 0) T 括: -8 b 切き Z 2

#### 輪に 葉為 0 ح

Ł 输? T 生計 か 0 は かっ 起作 論と 3 73 投資 生 入れ 閑冷 は 静也 踏り 花装 流言 0) 13 花坛 3 種。 3 で す 1-٤ 云山 秘の かっ 事也 2 3 J 茶节 人 B 席等 T 0 あ 居を 花岩 b 3 まる 7 オご 3 L 17 かう 7 併品 T 多岩 中东 < L 121 投资 用 人に 容多 0 易い 花装 3 73 \$2 0) 双京 8 其姿がた 3 0 で は は 兎と は 至し あ 6 角等 極 9 流 無也 から + 後ぎ 雜言 h 花装 作さ 夫 な 3

七一

4

初期

牛

花

輸

葉

0

L あ B 12 と云い T b 0 0 33 は す 只加 Z 第 輪沿 で 75 0) 5. す ----は N. 葉乳 輪? 此二 か は 6 0 0) 生 机造 花装 初上 生い 心是 H 遊び 省 方常 0 中等 1-は 花 1= 考が 輪に 五 僅3 生货 備び ^ かっ ક 0 を な 葉、僅等 0 花台 含さ で 器 まな あ 12 せ かっ b 無智 な ね 心是 કુ 花览 ば で な 捕さ 3 せ D 然が ば ナご 投资 も、牡 け 入れ 六 丹な 花装 かっ や芍薬 と 見<sup>み</sup> L 17 T 0 七二 兎と は 0 12 造う P 角次流? 然 j な 0) ٢ 後軍 大意 花装 輪に Ł 3 で 0)

流 見み 33 本に 見み 荷篇 倭 葉~ 3 18 來! ま 序的 と云い 1-٤ すと 0 な な ょ で 礼 から 2 ふこ 输? は ば 珍礼 3 T 知らな ----花台 此二 \_ 其る 薬\* い、そ 校は Ł で 0 見は は は 0) an code ---解さ 珍 前き \$2 薬は 輸え 輸光 E 1 花台 1= かっ 0 異さ B 0) 薬 3 花は ----以小 述の 12 -----輪沿 J 1= 外的 L 花台 ~" 0 b 2 從於 二葉然 72 12 花は 無な į, つて踏 は 通品 は T 0 振さ b 哭さ ٤ 斯加 \_\_ 花台 す < É う 説さ 流 ٽ は 云山 \_\_ ~" 葉。三 0 1= ٤ 3 格な Z. 屈ま 秀い は 別ざ B 説さ R( 花台 で 出口 0 0 カラ 10 12 來 ----で -あ な 人 葉系 は ع D b る 0 p 0) 無な で ま 0) 振さ ć 如言 1, 薬は す は 5 13 35 0) を かっ 雷さ 产 扱き 譚け ક ~ 3 参え 然光 3 で T. " Z かっ 0 B 自し 3 T あ 考す ۲ 0 然光 捕さ b Ł Ł で 花台 まる で す L 見る あ す T あ ~ るしと、さ b カジ 葉 3 書か 併品 T ま で は 3 宜 す 生い L あ 拔巾 た < 3 n 65 ु 輪沒 が、 け で ~" 7

空瓶のこと

來《 客き 水等 支加 空 ~ n ~ 1= 3 0 掛於 T ~ 瓶い 0 凉 時 無な 其言 朝草 0 Ł 2 は 味る 1.3 無な は 0 E 63 花台 圖づ 花装 17 港で 0 E b 器 は 頭き ٤ 櫻 ت 克 聖 其る 1-月言 名 ٤ 生り 0 72 花法 花生 0 3 花台 It b 1= 會品 か 器き すい 3 聖 掛背 73 快的 花台 入い ---0 多 軸を 0 旨言 席書 感沈 器き n 无 1-7 上 ず 爛光 包 < 輪り 2 0 調で 1= ع 受問 漫為 2 カラ h 或ある 其态 和的 は 京 55 きる 10 貴 侧温 3 3 は 方 床! 3 階を 寸 紅点 櫻き ~ 人に す 1-花台 花ら 方等 1 薬が ~ 置も 18 盆に 迎認 法 かっ T 0 < 0 或あるの 薬は 云山 1 圖づ -~ E 載の 3 朝と 13 Te かっ ع ^ せ 時 夏か 浮か 紅言 ば n で 72 で ば 李章 葉え 掛計 あ ~ 花は あ 宜 1 3 0 刺5 b 圖づ は 0 10 きる を b L 置\* 3 花览 B から 馬 す 4 す、文が 2 < 0) 面常 あ 0) カジ 产 繪名 0 代於 白岩 n n は 72 ば b から n か 05 避れ 花台 3 1 で 平心 は 南 後ぎ 道方 雅 任し 今は 何管 반 22 で 5 1-カコ 0 ば 儀ぎ 其も 花台 あ 進か 趣は 馬は 1= 2 照の 他左 몫한 b 能 空; 向等 よ ま な 瓶心 多 何な 10 0 0 す 3 疑こ 水等 花台 7 で h 差 10 器 は . L 12 0 支記 き 湛た 差 1= T

13 生许 花器 岩 所以 望 す る 心言 得 3 所出 望 2 n た 答 0 心言

道言 來記 12 具 客 ば 八 1= 生货 九 花蓝 分" 鉄湯 目め 30 所让 小 冬。 刀、花 望 な n L ば 巾 7 六 布 承ら 諸だく 分" 竹龙 目の 0) を 得名 < 2 3 12 7 3 時を は す)配木(或 1 春 水等 ع 多 秋き 注章 は L な 花芸 T 12 留と 床と ば 先\* 水学 1 づ 注意 据す 花台 70 元 源を 花台 器き 盆龙 克 1= 六 T 1to 床 花坛 分がん 腸は を 載の 1= 目の 持 せ < 其る 5 3 出档 侧於 2 夏雪 1= 小 其る 73

第

編

生

花

空瓶

のことの

客に生花を所望する心得と所望された客の心

得

七三

花点

を

何些

j

かっ

御ご

魔気

下於

3

n

12

い趣物

をき

述の

~

き

す、す

3

٤

-1-1

人是

は

相認

答

から

あ

n

ば

先は

づ

相談

客

10

先\*

づ

福

入い

22

7

勝か

手で

0

方等

^

持的

5

去

h

次。

3

1

花ら

盆思

を

3

運

X

入い

32

T

以い

前发

0)

座さ

1

展

3

3

客

源や

は

T

は

カジ

多

12

かっ

n

3

多

2

T

7

智

ち

Ti

5

散ち

2

12

塵り

多

客意 挨点 授き を 2 7 此言 方5 1-控が え T を n ば 宜が L 0

莹

自含 主员 終さ 然 n T 3 け L. 望で 300 人 **b** 3 足行 L 終さ T 35 水等 配益 水等 床き 3 ~ n 客は 注意 花台 禮に < 35 0 3 木等 72 挟む 框 客や 20 公然 L 詩 然上 18 花台 執と 1= T 拶き S かっ 3 水等 は 盆原 2 識の 四3 あ 0) 3 際江 丰品 ~ 7 せ to Ξ 0 で \$ 0 人心 行だ 床 T 尺号 退意 7 す 位の 邊心 1 脇き 以い 其為 2 b 水等 置ち 15 1= ----前だ ま 注言 場は 禮い こと カコ 1-鉄は 置も 0 す 0 合ひ 直流 し、相な b め は 位の ٤ 次。 水学 主点 退さ し 客さ 置5 前さ 70 人心 2 掛背 客 ぎ 1 床 13 時也 は T 軸5 12 カラ 述の 脇さ 花台 頃 李章 足行 ジ 1= 花装 あ 巾沈 ~: 12 水等 障益 ツ to 20 計が 72 静ら 10 應う Ł 多 b 見み ば 通点 か ع C 注さ 花台 な 立 相な 12 b 2 7 3 體に 容言 < 7 晋お 應き T 足t で õ 室 ば 72 1= 先章 取 あ É 水等 3 跳流 真な 之之 B ま づ 0 思な b め 中茶 で ---羽は 分だ ま 重 花台 T 上が 禮は ^ 15 はなる 量。 す 岩 かい 臺だ ば 夫を 座 To 主。 多 は |空さ L L n な 人 持 拭か 前き 70 構な To T 22 から É 進さ 1 ょ S ば 座ぎ 出い 足在 2 述の め 床 < 8 を 水等 をなだり 52 T ば ō ~ 進! 落む 10 か 72 先ま 丰品 73 め 解じ 3 通益 人儿 先: づ 10 n 退た 小 h 水等 1= ば 見る づ 道等 L で 際語 挨ち 花台 軸? 7 72 具作 す 10 換き 花片 先等 器 注っ 時等 智 批答 を 1= を 1= は 夫を め、 ž L 滑べ 生い

七四

御亡 譲り で 座 進! 3 2 0 5 3 出い は で、雨 すと 法 で 0 文 かっ 手で 然品 カジ 岩。 包 3 L 2 ~ 相容なると ζ. 0 賞 7 美 天だ から 何也 0 0 挨さ 枝卷 j 授き かっ か 6 を お 次し す 先き 第言 3 ^ ٤ 0) 1 から 下上 云い 方は ~ ~ 根巾 式 130 で 締じ あ め 禮な 30 b te き で U す 見み T 床き 370 前き わ 三尺 8) て一誠を 0 1= 結け 構う ろ

節じ Di 12 あ Ł 0 上 置お 此二 b 0 L 意い は ま T 5 0 主 T 挨さ す 1 歸か 人 儲か 援う 及表 ょ 3 際さ 主 かっ 3 カジ 2 人に 5 0) あ 7 1 花台 は 生計 は は n 花は 禮い ば 夫を 器 自也 容さん 分が 多 僕ぎ 20 0 所上 0) 0 は ٤ ż 共る 見み 生い 望 無な ٨ け U 儘き 7. 橡 0 客やく 1: 何也 先 72 b 花片 は 3 け L かっ 或あるの で T か を 所让 其で 何い は 望 あ 30 手で 時っ 12 儘· h H ま 1-水之 き ょ ば Ł 鉢は で つ す + 挟き も 0 T カコ 0 床 生い 3 拶き F. 3 L 之 ~ 1-H 15 す 主。 据す n で 12 ~ 等6 え 35 人 250 B 置も 0) 持 で は から 主为 挟が 禮 ち < X 人人 は あ 接き 儀ぎ 出栏 心に h 12 0) で L b 無な 7 0) 3 あ ツきゃく 3 b 歸か 無な す 37 から 72 1= 去 3 客 3 拘ぎ す 0 わ 人 E は は から 3" かっ 共る 方言 3 -To 0) 5 心 主。 式是 あ 家に す

# 上段の床に生ける心得

お

<

~

20

Ł

で

あ

b

ま

せ

う。

得名

床

人だで

3

12

7:

上岩 段がん 0) 床 第 1= 花览 編 多 生い 生 け 花 3 1 は 上段の床に生ける心得 始じ め 10 花台 臺灣 を 床 0 上之 0) 然か 6 ~ 3 位の 置 1= 据す 七五 2 n か 3 花台

nu à

L ば は 0 上段 部号 で 5 か あ 1 b 0 間章 花台 きる す、上 臺灣 0) 框がまち 0) 上之 段だん 0

0

間:

から

何と

n

ほ

30

廣な

<

٤

8

常っ

0)

床さ

3

心心得

7

t

0

L

い、そ

L

T

生い

け

終は

\$2

^

運出

U

足t

水马

を

注っ

ਤੁੱ"

花台

臺だ

0

F.3

床

緣之

等等

を

花台

巾意

で

ょ

<

拭

4

T

退就

n

ば、

j

3

受

生

際は

~

運

び

灾

3

1-

水等

注言

Z

花台

金点

を

下江

段だ

1=

運

U

つ

け、下の

段だ

1

座

L

7

生的

け

3

## 卓下の花のこと

卓ないとう 春時 天元 20 す 卓な 0 は 焚\* 地与 方等 カコ は 白点 自し 3 位の 12 3 大点 然艺 玉紫 之 極さ は を 椿は す 0 n 分か 火の 0 形容 五点 5 雨? 香 を か 葉花 生い 其る 爐る 俊章 6 多 香 表も 是 け 中等 聖 は 氣き は 3 1 置者 開公 答は き、地 0 す 1: 生い 5 强。 7 17 72 は ~ 開公 形 3 3 四 72 12 象な 花 は 方等 で 5 8 72 云い は 0 10 b あ 0) 13 2 障意 字う 72 b 迄き 336 Ze. 用 宙等 3 b 0 3 0) 卓な 13. 問がだ 輪? あ 3 T n 下岩 夏等 3 b B 1 12 暖だん 秋き 3 12 ō は は 初片 な 13 せ 水等 上版 1-め ん、處と B T 花台 2 L 9 ば 7 生 器 寒か 7 中う カジ を る 陰光 20 は 輪沒 之 ま 陽 置 72 下意 200 0 可 n 0 B 3 菊 2 1= 和中 四 0 B 0 生い n 合於 Ł 方は 0 かっ V 3 す 1 To ٤ 柱 3 す 3 虚 3 開台 花装 ~ 實じっ 0 あ か b 3 0 で 3 0 2 72 種。 花塔 雷う 7 天な あ 0 類為 は 分が b 東 ٤ 上之 西意 F 3 J. を 冬 12 から 以為 文 南流 ~ Ł 香雪 で 北馬 250 7

ひ 智 2 3 かん 用 場は せ 77 合か h 6 又た 1 は 香か Ł 上之 h B 0 0) あ 香雪 强? b 多 3 c.J 遠流 花法 寸 慮り 8 かず 宜言 \$ 卓な n し 下片 ば < 0 宜る 花袋 な は元次記 L b S ٤ は 準な 前き B 1-かっ 述の な

輸光

かっち

或る

は

牛儿

開か

0)

花袋

---

輪り

1

を

표.

薬は

派や

え

3

から

宜為

L

い、文表

蘭色

0

花台

\_\_\_

葉為

かっ

水ま

仙龙

0)

花台

葉系

\_\_\_\_\_\_

生

H

方常

智

L

72

b

Ě

k

03

20

好る

花は

~

72

通品

b

で

は

あ

b 3

す

が、若

L

用的

棄は

#### 物 に 應 ず E

空 退が 物為 色的 Ł 3 0 は は 2 10 かず で 瓶に 强な 對に 7 す 勿言 は 掛當 \$ 掛背 見改 L 物 次。 論る 空 物。 T 7 3 7 0 あ 瓶い 1: 其る は 表言 1 書る ば 應さ 白岩 装き b 額當 ま かっ U 1 3 3 で すは 7 排管 花塔 無な b 同な 即沒 行。 3 < で か U 但是 色岩 3 5 は 2 D B 先 T p あ L 75 宜き 交 Š は 3 b づ 12 薬は ば 字に 第言 L 生い 物為 之 70 世 6 ۲ < を in 以 1 h 生い B 7 嫌言 生い 3 べ は け 見る 表き < 3 L で 3 合き は 前き ~ ~ す、又表 G. す L È 3 1 5 花装 述の ~" 72 は 掛背 な 37 草草 掛背 0 ~ 3 7 木 物為 種は 物 72 す、 į, B 1 類系 通点 0 人比 落分 2 不小 畵か 8 b 教的 物当 n 可切 掛於 で 3 78h £ 0 12 物為 あ か 花生 3 せ b 隱沙 圖づ 0 極 Ł 書る \$ \$2 な h 彩点 又主 同な す 82 6 P ば 色片 72 C 應 から 花装 j 床 生い C 掛常 0 生い 前き 諸名 < 垫 T 物的 耐た 17 生い 1 カコ 0 ~ 酌 B 應 2 あ 3 < 三時代 花岩 こと す U 3 3 掛常 3 0 ~

常

編

生

花

卓下の

花のこと。

掛物に應すべきこと

七七七

T

間々

^

凡交

T

四

瓶い

生い

け

3

0

から

方等

式

で

あ

b

36

す

カコ

3

---

0

時等

は

物品

Ł

掛か

物

0)

^

-

瓶に

づ

0

凡艾

てニ

瓶、五

幅さ

對記

な

n

ば

對記

0

花台

器

を以う

第 登 編 生

花

幅 2 3 12 め 心方 對記 8 1 1= 掛並 0 對る 其での 掛背 場は 幅さ 0) 記は 物為 H 對言 合め 花台 全艺 L な 1 器 72 體が 3 は 書は 35 12 rs ٤, 之 以為 書 對法 掛音 n T を L 是 B 掛背 見み 7 n 同等 切き 物為 0) 75 樣。 0) C) 生計 け 左さ n 花蓝 は ----瓶 右い B とし 掛許 間がだ な 1: Š 物的 n 置物 12 T 0) 心得 ば L 書は < \_\_\_\_ ٢ 書或 T 幅さ Ł 中等 ね 0 央的 1 ば は 中等 す ^ \_ な 表う 央 Ġ n 装さ に、二 ば 瓶心 Ca 1= 申 生い こと 對に 瓶 L け L な 分点 3 は T n は 0) 0) 心得 幅で ば あ から \_\_ 本是 b 0 幅さ ま 來 掛於 べき づ せ 6 物為 ん、文表 0 Ţ あ 0 Ò h 時も Ł 前き 掛背 で 法 へ、そ 物 花堂 す す から そ 0) かう \$2 為 n 更a

#### 德 相等 資が 相等 開な 靜 0 لح

德 0 T 人に 相 2 あ 相等 0) 見る b 1: 花 ま 劣艺 福公 す、先 b 徳さ 0 圓なん とは す づ 滿流 3 0 何也 B 相等 ん 0) B 貧弱ない 加多 13 b あ 0 9 0 か き 相等 大 す から が、其意 あ へば 3 花台 P 共る 麥儿 ō 生い 10 1: け ょ 花点 方常 2 1= は T 8 萬はん 徳さ 生い 枝し 相等 H 1: 方言 障意 相等 10 或る b ょ な は 0 ζ, 開か T 部は VI 見み h 等 祭出 73 10 え b 岐い 0) どして す 22 3 3 0 8

貧 答記 勢い 8 八章 すい 相 多 o) 淋漓 あ 2 り、人に 花 かっ < Z 插音 7 0) ٤ 總言 枝彩 L は 體に 入り 12 满流 n 生い 1= 12 け 花览 開於 0 B あ 0 0 多品 花岩 げ で 72 < 多 見 開台 花芸 使記 ひ、天だ 72 0 17 姿がた 72 لح ۲ にした 趣 0 枝彩 ろ あ で かっ 3 は は 15 B 人に 怡ま 氣き j 12 連った で 風言 12 親に 見み じ は 無な せ T 63 験けん 华总 < 3 川家 只t 0 開管 10 た で 3 勢は 跳等 0 あ N b 花装 0 3 0) ま 35 す、次 B 强言 用品 う ひ地が 15 で 枝 3 かす 38 0 という 枝 L É 13 趣等 は

開 8 部 無な ない け 花 20 ば 面於 白湯 貧ん 味み 8 相等 無な 花装 0 花法 7 似 で あ 非の h ま す、夫を る 8 n 0 で ימ 枝系 3

曲章 12 1= 何四 b よ 處 h 12 徳と 3 ٤ 相等 P な ō 10 < 或あるい 1= 强? は は 見る 味み 開か 3 あ T 育な h 0) 花岩 風台 1: 生い 流? 薬は H 1= 35 る 生い 多起 7 3 It < B 12 使記 な 貧ん 花袋 は す 相等 で 1 0) あ 花法 枝袋 b 1-ま を 柔 な 了 は 5 から 3 L 之 n か ほ cg. 5 22 12 Š 等5 撓" L 心方 0 め < 然品 かっ = フ H 相等 ラ B 其る 3 を 撓 から Ł ょ ~ め HC 口台 ろ 合は L せ は T 7 自己 唇の 5 共高 然光 3 處う 席書 1

### 皮肉骨の心得

皮 ۲ 肉で ろ は 骨湯 肉に 3 郭 根加 は 本 生い 編 は け 骨 12 柱 T る 花袋 あ 花 0 b 姿だ を 徳相貧相閑静のこと。 云山 U \$2 去 で す 天。 0) 0 で 枝 皮肉骨の 英頂、即ち 13 渦き ili 1 撓\* ち 天だん 8 T 0) 肉に 枝祭 を 0 充等 1-3 は 分が 皮の 七九 備を 2 n 共ま かっ 肉に 3 中等 で 途ど 人。 0

0

T

あ

b

ます故

に、陰流

陽;

0

花装

0)

插記

方常

は 自<sup>し</sup>

然だ

0

道等

理》

是

備系

~

72

B

0

と云い

は

ね

ば

13

b

ません。

で

あ

b

さな

すだった

8

此二

0

右等 0)

旋

b

上去り

ひ

左だり

旋 を

りと云い

2

0

は

天江

地与

寒か

暖だ

旋さ

3

Ł

۲

ろ

1=

ょ

3

0

h

1=

撓<sup>t</sup>

8

きな

す

から

主旨

があ

花芸

は

陽う

カコ

3.

陰が

3

す

B

0

で

す

カコ

3

陽等

12

基

<

左がらかった

b

1-

撓\*=

重

~

5

す

3

0

T

あ

b

ま

す

カコ

3

天元

0

枝卷

は.

陰ん

1

基

b

T

右ぎ

旋や

称な to 緑か D る 心言 持 から 肝沈 要う ٤ せ 和 ば な b 736 せ

郭

壹

綿

花

處と でる 客さ 付品 0 花点 は 陰らん かっ 3 陽 18 3 L T 出於 ho

根巾 本意 0 切 b 方常

3 性出 切き 3 1-草含 質ら ~ 3 は 易 花览 3 JE! ~ 流 0 0 で L 3 で 儀等 根如 あ カコ 8 あ 1= 本 る 3 0 3 j は と云い ~ で か 2 収と 3 3 あ T b 2 8 3 根中 72 63 es 0 3 本 ろ T 5 云い で 0 < 太太い 1: あ Z 切言 \_\_ 3 T 口台 0 Z 定に 居を かっ は 説さ ~ は 3 b 例を かゞ さい L 花台 ま 令。 あ かいます T 器 す 3 とで 居を 0 ٤ で p 内言 思想 b 挽ひ Š は ŧ 12 ^ Ž で あ せ 沒多 ば 切き す b h す 他左 或る る きな が、併品 る 0 流》 12 せ 笛か 流? 1 儀ぎ h L 所让 儀等 が、木、其の T で 編 で で は B 者品 あ は 小 生b の考が 刀裝 3 生計 花装 内言 2 花装 to は 1 元次 ٤ は 使記 ò るとこ 8 天 2 太色 平な 地与 小 72 3 1 刀裝 人也 P 枝卷 ろ JE# を 5 を 0 では 象だ L 10 以 切き < b 科学 b 7 要多 切き 其る す 方常 17

刻行

0

時報

r

俟t

つ

T

訂に

補出

L

ま

せ

ن

生. す 横き 12 ょ し 言が ٤ 8 伐 < る 之 10 47 は 0 削を op あ 1: 6 出 n な 真 ō <b 何ら 8 n 來き に、語ど t n ٤ 元 ば ッ 3 配好 云い 直さ す Ł ょ せ 1 を \$ B b 水 Z h 立 換か 便ん 風さ 著る 03 12 1: 宜 え かっ 1 T 者も ょ 111 其言 序的 3 0) す T つ ---枝卷 云い 內? 窗 よ 7 る 13 な 12 留と 0 ^ b 0) から B 私し は n ば P め 3 斜な 平心 最多 ば ō 弦 見以 3 1= B 根口 10 盤は 10 1 n 當ち 本 抓さ 0) 切à 記 過す 3 花台 す h を 聖 3 0 L 平台 得念 枝卷 器 で 3 T n 先だ輩は に、五 す 12 は 1 ~ 0 水ま 生い す で か B 徳と け n 諸は す 6 0 盤花 ٤ 3 ば 別る 雷 0 氏上 か 思想 B 斜华 底 0 3 段だ め 0 た 指 果先 深於 は Ł 12 は B n L Ŀ° 導 L < 枝多 を仰恋 7 詮な 3 7 タ £ す、又記 0 ٤ 借う 緣言 索 IJ 平なら 使る Ł ぎ、謬っ 多 す 1 ひ 72 筒? あ 得名 3 0 方常 B 見以 7 1 形影 け L Ł 居を 3 0 T B 1-Z 花台 ٤ す 插音 j よ 及治 3 何ら n 器 12 つ かっ び す 根加 12 枝 T 方。 ば き 否是 本是 本 据 で 生い P す な ź 6 書は は け n 30 b

斜华

3

再高

確な

ば

0)

宜る

月的 0 生計 花

生品 正是 月の 花紫 Ł L 床 第 10 7 は は 編 水ま 何な 仙龙 h 华 と云い 福公 書や 花 草等 Z 7 梅う B 根本の切り方。正月の な 松竹 الح は 梅思 無な 0 < = 7 生花 種場 73 で 5 あ n ります、と云 b 0 ٨ B 5 Z 1-T 四海 此二 3 0 きる 八 \_\_\_ す 種品 が、併か 圣 L 器 本点 1 床 生い

0

3

入い

n

3,5

なず、此の、

始语

め

12

入り

n

3

人。

は

陽,

2

n

か

3

添き

え

は

陰心

で

す

か

5

陰が

陽う

0)

枝為

多

入り

n

2

0

3

T

生い

<

3

松き

0

拵

~

から

出

來き

12

な

n

ば

花台

思

护

0

通信

b

1

L

7

先章

づ

人

0

枝卷

٤

其る

添き

3

カコ

型於

0

E15

汁と

を

少さ

L

<

注さ

せ

ば

宜き

6

5

第 F 編 生

花

V 1 3 日ら 0 で 種。 は づ あ う b 生い け せ る ん、三ケ 0 で すっ 日节 1= b け T 元品 1= は 松、二日か 1= は 竹三か には 梅う と云い Z p

夫 先<sup>±</sup> T 5 カコ 其な 5 3 大震 勢き n 能 づ 生計 5 内言 3 體力 岩が 花紫 特 1= を ひ 薬は 摺す か 松き t 11 17 B 心方 元的 は 3 b 0 < 1= 云い 洗る 長然 せ 水等 を 途n \_ ^ < 和 揚が 0 つ ^ ば 伸の 松き ば 7 ば から む 奇き 松き 薬り 大意 は U な ~: \_ 0) で 麗い b 切ち \$ 72 養しな 年な 登した な は 1 0 30 の意識 ひ な 多 せ は 勿言 ~ 元》 1 ば b 穂田 論る h 布 棄は 少の を 先 יול ょ To 海の す、そ 5 b あ 集き から ば 苔り 先 生等 かっ ع b め は L る 41 \$2 9 づ き よ 其での 57 す ع ٤ 撰名 かっ 處さる 拵ら 花台 云山 < す 3 h 利き 布 で 器き る で ~ à 元がられてい 方常 意い B 海の < 本是 は 苔り 云山 を B 0 0 カコ 以為 0 で を 方号 B 0 2 述の で す 成立 0 松き 3 T 葉は は 生い あ בעל 3 で ~ 5 b た 3 T 殊を 8 け 其る 3 け 見 更智 無な 和 4 上之 學的 5 ば す ま < シ で < す 薬は 花台 な か y 3 生 煮 取と 5 色的 體に 花台 B け T b 3 h 薬り 麗う 共言 器き 3 水等 0 で 0) 漉こ は 1= 0 1: 水等 土言 L 真ん あ カラ L 2 < で b 1= よ を 枝 漉 ま ろ n 2 振药 此二 け かっ す L

j

方等 次。 夫を 75 お

取 才は 72 0 後さ b 緑さ 枝卷 で 入い 70 ば 調。 32 か 更言 b ^ 残さ 3 5 Ł 12 L 72 添き 約° え 枝卷 き を を b 入い 七 天元 とした 五. n ます 三为 0) 0) と枝巻 問がだ 入れ 方常 1= 数 入い ٤ な から n 凡其 る 3 T 0 0 七 で で 本是 あ あ 2 b b n き 36 す、地 1= Ŧī. 備で 0) 枝為 0) 枝色 は 夫を を 揃言 \$2 等6 ^ 天元 担 地方 見み 人人 定品 Ξ 8

で

す、次。

3

1=

天元

٤

共る

添\*

元

0

枝

を入い

n

天。

人。

0

\_\_

2

から

調。

へば

今度

はみ

胎や

Ł

稱品

T

F

24

シ

1)

葉

法 3 p 10 10 b よ た 日如 3 6 0) い、荷は 12 竹音 ば 水学  $\equiv$ 念是 持 H 3, 0) 為た 0 0) 梅る 4) 悪な は 1 5 音ぶ 8 申言 通言 L 0 で 0) T 型計 あ お 37 b 10 ます ま よ す 2 T から かっ 松き 5 生い と云い 水等 け 揚ぎ n び ば 0) 竹店 法监 宜 と云い は L 状る 0.5 ひ 項 から 自じ 其で 1: 記と 内言 園え 竹け L 0) た 0) 8 養は 方ち 0) 法 V te 方常 伐 18 3 見か は 共高 -[ 0

先\* づ n 22 白号 ば かっ 早等 梅点 6 次 朝了 1-3 か 七 日ち 草台 は 没的 中等 七 日 " に二 後で 0 1-七次 す 種場 遊 6 はか 10 から かっ は よ b 扱い 用。 3 7 L 2 T 3 ि 生い ~"

3

0)

花袋

種。

類為

は

思言

S

T

定に

は

L

ま

せ

h

かう

真し 1-越 L 12 こと は あ b ま 난 h 1 L ħ Ξ ケート H 0 32 ば 花蓝 宜き E 3 L 格 b 式 で 多 せ う、党 12 T 2 B 花台 1= 器き は 或点 及北 び は 花装 3 せ 0) 體に か は

佛 13 る 花器

第

編

生

花

神

佛

1:

供

^

る

花

第壹編 生 花

す 先立 0 0 3 ば 用き 生旨 は は な あ づ 花器 かっ 0 最らと 5 供な (J) 3 絶ざ 第言 b 花器 温5 西点 花岩 B 對に 3,0 ----10 洋; 傷い 多 宜言 1= せ 3 用語 使記 枯れ L 0 L h は 道 枝 7 其で は 7 初音 0 花塔 枯れ 3 で 種L は D 8 心治 薬は 15 せ cz 類為 其言 1= 3 虫管 掛炸 5 ć 0 體力 3 か は H な 喰 述の 選出 20 整点 ~ 成な T 3 薬は 擇; 神儿 い、光色 3 供急 前だ 散っ it たさ ~ ~ 3 通点 b 後ち ~ 6 佛ぶっ 見かす < 3 B 1= 0) b 見み 神に 神儿 から 前だ 3 述の it 合は 化点 前艺 ~ よ ^ 元的 佛言 す ろ 0) 1-刺 72 t 10 L 相等 は 供為 方等 0) 祝ら b かず 違る 古 あ 儀ぎ 1 ٤ ^ ٤, は 來! 72 宜る る 用音 L 云い 神儿 資金 0) L か 0 T 木を £ 前ぎ 5 花片 夫を かず b T 0) 2 起力 12 1 で n 進し 何ち 供茶 は 因り せ \$2 ょ ずん 花紫 方的 成な かっ 3 う。 b Ġ ٤ 3 3 3 B B 古 な 云 前走 使記 0) ~ < 例於 0 1 は 孟 L 13 害る T 述の 勿為 ~" ~;, ょ 薬は 居る 35 論る 3 ~ 3 を 3 72 Ti 遊言 7 神か 佛ぎ 死し 1 あ 木 ~ 3 花台 花台 を 10 b か

1-

は

色が

3

0

T

供き

~

20

残えま

葉

75

す

カラ

撰名

ば

力

5

神し

佛言

## 佛事或は追善の花

回台 同な L 忌 いか C 佛ざ 支 や、反か で 前だ 0) 1-2 佛言 供意 T 事也 ~ 骨管に 1: 3 を は 1: 整。 色的 L 花器 ^ T T は 8 は 宜治 佛き 宜 事也 L 或るの L < < は あ 追る あ b b ま 善だん 3 せ 0 せ h 花法 其で h は 真人 生い 又表 1= け 異 は 方常 2 枯な は T 木 其意 を を 花台 b 2 體に 30 か 多 す ひ 格な 殊記 其 別る 1 下岩 整 ^ 周ら ^ 時世 1. 忌き 李 3 か 0 8 6 花装 宜る

花装 1 白ま 30 從是 B 癖公 4 假智 ひ 化验 0 純し 令^ を 無な 白色で 然 使記 5 p 12 L 0 5 る あ 生計 T 1= 5 花塔 あ 又 £. Ł b ン ٤ ま ナ L B T す y 死山 華流 2 人い 花台 B L n 残ぎ て かっ ٤ 花台 + ば 1 な 生い = 宜為 回台 ی け L 記さ 0) T 0 以上 宜 8 0 差 し で < 支が 12 す は が、今当 13 ^ は 色岩 15 花装 0 あ 云小 は b 10 à 元 用品 通点 ま ひ、そ j せ b んだと 共る b で n 花览 以 あ b 8 上 之 色》 b n 年品 B E 數方 0 用的 7 0 ひ 經生 無

3

2

13

### 移徒の花

其意 點に 避 移力 < 5 徙き 他力 で 使品 H Ł 薬は 於だ 1: Z せ ね 智 蘭気 õ T ば 忌い 生い 0 尤是 け 茶等 は な 2 等 河 8 重ち b 嫌言 6 花法 骨品 此二 切言 ŧ 18 S. 杜等 b 0 b 0) 난 È 注き 若、或、 場は 花台 0 用品 h 意い 器き 合かの そ で ひ を から は は 0 L す 下花 す 時じ T せ か 李 因為 重 口台 成な 5 和 切的 10 泥 ば 3 3 拘さ 水ま 1= 0) ~" L 75 花台 < 下提 は 仙龙 7 b 明はき 移力 1-5 te 水気 3 すい 生い 13 徙き 水等 せ な h 差さ け 因表 草公 な \$2 支於 1.3 ば み ど لح を 云い 生い 下片 口台 0 10 ~ 口台 け は は 13 あ 2 火ひ n 1= あ は 3 0) 杜岩、上 は ば 水多 3 1: b 上3 0 層で 凡艾 3 ば 10 せ 老 す T か 口点 家か 陸な h 用的 3 b 其の 赤か 宅 草等 满法 W 白る 他 3 0 智 RI ~ 色な 祝い 生い 桃 移花 ٤ È 徙き 湛た 7 0 U H 13 す、で 元 8 1 る 0) h 0) 花は 3 0) は か す は 火の は Ł 0 8 垂: 8 紀で 宜る か F 面影 5 對於 云い 通 T L 自为 此。 で 1 2

八五

旅

源

生

花

佛事或は追善の花。

移徙の

花

あ りま す が、移力 查 8.5 徙き 0 生 花装 は £3 下たとも 花 12 水等 草台 如 差さ L T B 差 支が ^ は あ b ま なせんの 八六

#### 新 0 花

な 0 之 72 カジ 花台 b n 之 思き Ł せ n 移力 0 な 下是 徒さ h 口台 0 か 12 花装 は 声も 10 準に 祝ぬ を 意法 ず 生い をこ け ~ 上之 3 口台 め 6 72 は あ 新ん 只t b 宅交 72 736 す、或 0 水き 花装 0 ٤ み 古 し 垫 書は T 入り 10 申詩 n 新た L T 宅 澤は 分だ 0 0 邊~ 花は 無な 0 ٤ į, 鶴。 面站 10 T 自る 象 校二 人だ 13 2 趣。 72 0 向か 0 生い と云いは け から あ 12 圖づ b \$2 10 ば 鹤

#### 納 花袋

T し、 結は 目め 之 納等 出口 n 10 72 等6 生い Ç, 0 け 花览 b る 13 0 花装 を 四 は 選為 時Ľ 花览 h 3 あ で Ł es 生い 1: め V あ かっ 或さ n る ば 譯け は 杜常 宜き で L は زيا 0 あ b ま 色な せ づ h 2 生い かっ 3 け 調のと る ひ 0 難 から 320 法 時報 式は 10 で は は 配き 南 後ぎ b 花装 せる に準ん す から

併か

婚

0

花器

則 生 婚 器 は 多 < C あ 化 n 3 B 最も は 禮い 陰な 1-B 使品 b な 器き 差さ 1-き 生い 8 5 は 6 لح 0 ~ 支系 宜言 は 形常 無也 15 7 ば す H D 心持 忌い 論る ^ L す 宜言 2 1= 3 cz 餘ま 生い は 3 L 真し 0 3 L 5 花装 7 け 0) 13 あ で 13 T b 4 荷籍 cz 男を 花台 本是 せ 1 應さ 3 b す うだと 嫌言 提き 北岸 さな 松き 變當 云い 合 0 3 で で せ ひ U で ۲ 20 2 2 す)右 h 花蓝 は す あ 8 3 真し 12 道 松花花 2 で 無な b 7 か かず 0 8 無な L は < 其る 方等 去 肝 L あ す、 憂じ 7 薬は 7 宜 2 人に 63 要为 0 h 花ら 此二 共る 12 限等 女为 し ŧ B 0 で 松き 8 す 宜言 枝色 器 0 b 松き < せ は 生い 8 松き は L 1-を h あ H 相か to 何答 男を は 取と b から 4 生怒 使る b 去 双等 け 松き 男を 方常 を 生い U 生い 松き は 合は 方号 n 0) せ け ま H 長語 す か 0) 3 人比 を 真し ٤ す T 通品 0 枝然 8 0) 0 薄章 云的 若も B 枝器 で 又表 振ぎ 0) かっ 松き 3 差記 し 體に 板岩 Z す 之二 は 0 7 重等 支記 で 成な 抓t 下片 多 以 カラ n 外於 男を "差 複な ^ 湯う 女め 重 す 侧常 3 松き す は 1 0 3 松き Ł べ 形常 大め る あ 瓶に < な 向智 生い 0 1 T 松き P b 枝祭 1= 同な n 2 j 生い \$ B 0 から 生い U ば 兩沒 で 對為 け 4 花装 男を B 根如 3 け 店 種 す h 本 10 0 松き Š 3 から 步 花ら け 生い 护 0 1 な 1 矢。 は 自旨 it 10 器き n 枝卷 0) は 張は 對記 3 王智 30 前さ 20 る よ B 大め 並言 9 7 用 格里 0) 0) 共 h 花台 松き 之 松き 同なな で で

~

郭 編 生 花 新宅

の花。

結納の花。

婚職の

花

稱

於為

其高

出生り

1=

T

性的

質り

於さ

充い

分が

1

見み

究言

8

72

上之

で

用的

ひ

る

۲

ع

せ

ta

ば

不

可用

から

せ

八七

T

15

於な

7

尚語

婚

禮以

0)

席等

上等

1-

は

古二

來

忌い

3

言

7

云

3.

0

から

あ

3

b

1=

H

3

から

あ

n

ば

名が

高か

ひ

3 -禮流 が、其意 ん、対なは と、枯れ 花装 0) 葉、そ 席さ ち 他产 枝流 祝ら では 1= n 紅為 儀ぎ 葉、破光 嫌言 葉5 0) かっ ら質が 席ときじゃう 0) ひ ます 類はなる n 葉別 0) 0 な 藥 忌な かっ 5 れ葉八 花装は 3 な n 御亡 ٠٤ 草言 次。 注言 は 木(山) つ手で 意り 誰た ぎ 12 を 22 吹き 述の P な L 0 紅為 3 ż ~: P い、双龍 葉5 る ō 0 見ば なが P 何答 差記 لح j 種b 支加 ٨ ども L 1: 0 ^ 葉は ま 草き 0) 絶ぎ 木 無な L 先拿 對に 0 1= tz b 的き 別以 拘": P か ら 夫<sup>e</sup> 12 n は 5 不 72 らず 1: 可的 る 思な n 残え を御に 3 3 ひ 花台 せ 0 3 折點 ん 死し 覧え す 枝巻散 花台 V な は n 3 勿言 い、で b 3 やす B 論え

### 儀 0 席業 0 忌は 花器

祝ら 修ぎ 0 席是 1= 生い < ~ かっ 5 ざ る 花袋 の 一 斑说 を 15 ゎ は順気 12 t 2 T 次っ ぎに 器が げて見ますと

い」の 部\*\* は 銀い 杏江 糸と す ٨ 3

「は」の 部" で は警 薇、 芭蕉 资学 演 ゆ 3

にこの 部》 で は 接 骨 子、

りの 「ほ」の 部。 部》 で で は は 龍り 木思 贈う 爪" 鳳罗 仙龙 花台 H 3 ぎす草

す

婚え

0

第

E.

編

生

を、 かの 部半 で は 尾を 車 鬼社 瀬まる 荻だぎ お

かりの 部" で は 河か 原撫子、 苅な

ろひ、 よの

圖 花台 2 は کم 3 2 b から おり

れの 部" で は 連熟

部》

で

は

農社

の花装 菜な 0) 花装 夏な 雪さ 花台 らの部

ないの

部流

-6

は

梨智

つめの

部》

で

は

顯:

たの

部等

で

は

擅だ

特

で は

臓だ

~ まの 「や」の 部》 部次 部产 で で で は は は 夢な < やつ手、 5 珠は 沙 なし 花り での花は 山雪 百。

合, やまもく、

けの 山質吹ぎ 部斗

部。 で で は は 狙ける ت 3: の花は L 0 花袋

> 午 時也 花台

ゆの 花装 部深 朝かさ 部流 顏當 で は 百 合,

あり

部。

で

は

馬か

醉也

水の

花品

紫ぁ

陽に

花され

淡流

雪。

0

ふの

部"

で

は

芙ぶ

容;

て一の

部》

では丁子、

「き」の

部。

T

は

桐

0

花

3

ぼ

Ų

みの

部》

では

み

2

秋

み

つ

ŧ

72 席

郭

誳

生

花

规

儀

0

9

忌 花

では石南花、紫蘭、

八九

で

す

かっ

3

から

ょ

ろ

L

ひの で は百日日 紅

郛

些

WAL

花

せしの 部<sup>\*\*</sup> は 仙だ 分がう 花台 剪春花、

共る

大だ

要为

を記さ

せ

ば

ザ

ツ

と 此<sup>c</sup>

h

な

B

0)

で

す、背に

其あ

他左

0)

B

0

B

以此

12

似。

寄ょ

b

0)

B

0

は

^

3

控於

0)

祝ら

儀ぎ

12

於站

け

る忌な

花览

李、

部本 で は 木

すの 50 部等 では 蘇す 枋ら 蓮れ

中等 rs には略席 要多 は 其高しゅう 生を に用い ひ 正 て差記 すこと 支記 ~ から の 第篇 無な \_\_ で b す、と云 B 0 B あ Z , p T 右登 ફ す は 本是 格な

產 所出 0 花器

送; 別為 會記 0 花器 は

5

青を

竹芹

を

け

á

0

から

あ

b

ます、如

何如

1

b

之

n

13

h

かっ

は

至し

極で

通

告う

0

8

0

で

あ

ります。

生い

30

め

娘

花袋

ひ

で

b

B

0

な

n

ば

h

12

支

n

高力

雅が

75

B

0

垫

用音

ひ

3

から

ょ

ろ

L

い、或の

流

儀

7

何な

無な

初告

L

5

で

す

から

其為

内言

で

B

白に梅に

0

P

5

13

氣

品が

0

あ

る

Ġ

0

は

差記

支が

^

あ

b

3.0

世

ん、其の

他生

残え

花台

死し

花台

産だ

婦ぶ

居る

間章

1

生い

<

~

37

花岩

には

濃っ

厚;

了

色量

彩記

あ

3

8

の、香

氣き

高な

5

B

0)

は

速光

慮?

す

る

から

ょ

ろ

0

0)

九〇

等

0

B

0

は

用智

ひ

D

P

õ

12

な

3

5

用 72 Ł 唯た 经 5 牡<sup>(g)</sup> す 人 ひ 2 から 別ざ 會的 ま n 多 北原 丹だ 0 ば 取 丹な 送 せ は 12 残だ h 合は は ---別る B カジ 花台 會的 唯た 四 1 L 櫻 死し 名な T 李 12 人と は 花ら 生い を 取员 は 0 柳等 敷 は 通言 草 け 他た 島 元 T C ٤ 多 國る 入り 0 ょ B T B 1 云山 大学 宜き 得名 b n 行》 利と 0 L 難だ ひ 3 < 心 est. ま 13 0 0) 尤是 多 す Ł Ė カジ を 云 枝卷 普~ 8 0 送さ か 松き 41 0 で 5 通言 3 從 0) 脆 は 出場 で 0 歌 古言 3 陣艺 2 あ Ł 13 B 薬は T す 軍人 b 調。 ょ 智 3 まる 0) 人比 花 取 軍心 2 は す 0 T 0) Ba 人也 叉靠 門常 3 用為 落岩 時も 0 72 出亡 82 ひ ち B 1-特 軍公 Z T 易力 動公 は 0) 人人 送さ 差 切き È で 30 10 3 す、又素 支が 送さ 8 b 耐 0 ~ 竹筒 0 る 3 ٤ 但# ま 他 J 區〈 かっ 0 せ U 根巾 0) 10 別ざ 0) 流? 直言 引 意い h は す 破: 儀ぎ 木 É 1 H. る 22 1 通言 Z 0) 丹だ から 易节 ょ 生" 松き C から 宜 或るの 3 け ż 宜る L 0 す 薬は 7 3 は

花装 其の 他生 を 榜 除命 看 5 T 0) 生 花袋 け 誕 生 12 な 0) 花袋 5 ば 貨質 夫を 0) 祝治 n で ひ 宜さ 0) 花袋 L 等 5 t, ろ あ b 3 す から 約? ŧ 3 處 là 前二 1 述の ~ 72

忌な

式是 2 B 田岩 0 n 0 かっ ٨ 餘き 花法 5 ---B b 上的 月 定記 0 2 上される 0 72 飾さ B 何《 0 0 は 節さ X 桃 句 2 高 五 多 月台 生い 清流 け 0 0 当清 7 節さ 句《 は 面影 は 0 節さ 賞か 白岩 蒲の 句〈 < 七次 あ か 夕八八 或る b 35 は 杜智 朔き 난 岩性 等 h 多 か 73 3 W 初览 其る め か 古 時に ع 來記 不言 定認 年は 0 7 中等 行 は 居を 事 應 U b ع 7 ŧ す 然 す 3

九一

第

編

生

花

産所の

相

送別會

0)

3 ~ \ \_\_\_< 風言 营 0 編 上之 で生い 生 H る方き 花 が趣が 深於 いで せう。

## 四季の草木扱ひ方

撓\* 之 L 草 A め T 梅う n 木 白地 3 3 は 其る 種品 1 梅点 は 大品 は 紅言 類る 関かんじゃく 小 梅点 體信 1= 白点 枝系 智 ょ に、紅き 梅、軍、はいいと 記と 5 から 双声 多品 L 瓣、八 て 見<sup>み</sup> 梅思 季き < 節ち T は 3 骨品 枝 重為 1-す j. 0 振 等等 と次っ 折 つて を 0 賑い 種。 n 其扱があるかか 3 3 は 類為 0) B L は 通品 ひ方だ < 0 あ で 生い b b す で に夫を H ż あ 3 か す 心持 6 b n から ますの 心心得 熱的 何的 湯が カジ n 肝だ B 1 野さ 要多 古 す で 瓶に べきこと あ カコ 1= 或るない 入い b まな は n す、行経 熱品 かず 3 湯が あ かる 總言 12 よ b 浸が 體に ż ろ L 12 す L 72 梅う い、そ か 花台 3 Te

A 福さ 語で 草等 卓な 下上 7: n ば 兎と B 角於 其で 他作 1= 主点 とし 7 生い H 3 花法 では あ b 136 난 h 砂な 鉢は 0 根n

添え

73

do

10

ひ

3

-

Ł

カジ

63

0

で

す。

多花

用智

巾え

智

窓ま

0

T

め

3

から

よ

ろ

L

Co

撓た

水が A 草 春 カラ 芽り 最らと \$0 3 130 道き ぎ。 して 春 お 芽ゥ ります。 12 限" b 3 せ h から 水さ 邊心 を好る む心持 1-生い H る から ょ ろ L い、根内 添え

12

は

は A r A 連な 棒は 日中 松き 8 翘っ 裏 0 ٤ 1= 哭 掛背 松き 花式の < は 置き 7 席等 B 初上 花紫 心上 13 1 0 卓な ょ で 者与 形 1 b あ 73 は 7 b は ま «غ 生い す 1 嫌言 け 生い 難に 2 か 5 け ž, 流 葉は ま 儀ぎ B 配益 す 0) から カジ Ł b あ 置き b 多 先き 花览 T 3

12

す

3

0

カラ

至山

當う

で

す

倘在

栋

は

花法

0

落れ

ち

cz.

す

1

は

根的

派

え

0

だ

あ

き

b

ひ

\$

せ

h

花装

使る

外思

あ

b

ま

す。

1-

は

除ま

b

用品

ひ

36

せ

h

から

掛背

花装

12

ょ

ろ

L

Co

A 桃 草 花袋 初上 心是 色 扱い 者も 1= かう は 用語 宜。 V L 恶 い 3 花は で あ b ま す、枝谷 振药 から ~ 勢に ひ 0 强。 1 B 0) で す か 5 根如 添爱 1

Z す B あ A 櫻 双表 L 0 b 彼ひ で \$ 3 岸が す せ 櫻 花坛 h かっ 枝卷 75 5 0) 散ち 散り n は 鉄豆 ば 0 b 2 花装 12 易力 多 入い 花装 < 5 為た ば は 32 海子 ず b め 1= 板岩 折弯 1-心言 或あるい 流 ٤ 儀ぎ 智 は つ 用語 水さ 12 12 ひ 盤は 30 ょ 15 な 0 ٨ で T 3 n 生い 43 ば は 尤是 水とかう け 用的 B 6 V 櫻 1= 0 ya. 浮流 から 花览 1-は 方は で L 他作 7 武是 あ 0 で b お きな 花袋 < あ 0 b 寸 35 极色 かず ま から が趣な す、花装 概だ à 0 B 0) 0) T あ 散ち 差さ で 3 支系 は 8 b 易力 0) あ ^ は で b 5

生 花 四 学の草木扱い方 3

h

A

小

米る

花装

花台

器

は

竹き

器

殊さ

1

大程

口台

0

8

0

38

用的

ひ

72

75

n

ば

面点

白岩

<

見み

6

n

3

花袋

で

あ

b

36

Ħ

\_

循

九三

L

T

他左

0

A

山章

吹き

A

海な

業

1

は

け

認い

है

花芸

で

す

か

之

n

B

銅岩

0

古

瓶品

1

入り

n

3

から

ょ

ろし

い、扱い

ひと

第 壹 編 生

花

す。

A 躑? 聞じ op. め。

出。

生

をよ

<

72

10

L

T

薬は

0

自じ

性だ

E

肯を

かっ

D

p

j

H

ね

ば

な

b

ま

せ

ho

生い

3 心

生計 花装

٤

L

T

餘雪

b

用

V

3

n

D

7

あ

b

ま

す、流気

儀等

1

ょ

つ

T

は

嫌言

S.

B

0

で

す

かっ

花法

す 3 から ょ ろ

初让 花台 心儿 器 者為 は 壺或 或のほからい 生い は

銅ぎ

0

古

紙に

な

سلح

12

用品

ひ

3

とおいか

0

45

B

0

で

す。

深分

A

霧

島

花装 置ぎ 多 花袋 使品 ょ ひ ま b B せ 掛背 ho 花装 かっ 鉤。 花袋 とす

3

から

ょ

ろ

L

い、花台

器章

は

舟台

或る

籠さ

0

類。

適な

當です。

から

は

薬は 3 0 王 注言 0) 透力 意い 謳た L せ 10 は ね 鮮さ ば \$2 3 な か 花装 b 1-36 7 で す せ 2 こと ん カコ 3

かゞ

肝流

要等

T

あ

b

t

す、と云

L

7

元言

薬は かっ

は

取と

る

---

種。

生計

10

限掌

b

ŧ

す、生方に

は

赈旱

B

1=

生い

け

ね

٤

を

嫌言

ひ

き

す

か

紫あ

陽也

花さ

0

す

3

で

す

か

B

12

ょ

つて

嫌言

ひ

ŧ

す

が

併品

L

婚に

心に

等

0

席さ

外品

0

对:

爽

之

ば

な

b

ま

せ

h

が

A

生化

丹だ

花台

中等

٤

色 n 8 變~ 牡皮 化台 丹な 3 格 生装 别等 0 變 b は 流 あ 儀等 b さる せ h

九四

< L A A A 木 V,

A A 枯製 百。 合为 贼台

は

差言

支記

^

は

あ

h

き

せ

h

花装

は

重な

<

て

垂た

n

易节

to

B

0

で

す

か

らしまっ

生を

よく考が

て

生い

<

~

र्ड

で

す。

古 之 瓶に n 12 b 入い ò n 0 る 曾 < か 0 ょ は ろ 自じ し い、文記 性に -C 澤龍 す 桔梗 か 3 い出生な は 掛。 是 花坛 ٤ ょ く考がんが す ~ ^ 3 T B 生い 0 < で

لم L ż す

平的

物。

0

花台

器

1=

生い

け

3

から

ょ

ろ

し

い、生い

H

方常

か

あ

b

ま

す

かっ

B

項音

を更

めて

別

1:

説と

す。

~

3

で

す

無答と 紫山 苑だ 枝然 初上 心儿 数か 者の を 澤な 1= は 山龙 薬" 13 使る 2 かっ £ ひ から 0 ょ 六岁 ろ かっ し L S 45

B

0

で

す

か

3

初に

心是

0

は

1-

せ

n

から

ょ

ろ

人と

手で

3 之 菊さ n 等 0 菊き 出った 1= は を 4 F. ょ ろ < < 在の 0 み 種。 込: h 類為 で B 生い あ H n 3 ば 花装 から ょ 1 ろ は L 大だ い、花台 輪に な 道等 8 による 0 小学 す 輪に 1 of な は 8 菊き 0 等 0 生い あ V b 方常 1 す よ かっ

小ち 輪りん 0 花装 智 取 り合語 す 時報 1= は 大点 輸え 多 高か < 小 輸え を低い < 用 10 ~ ż で す。

2

7

其る

道な

を

味な

£

Ł

から

He

來き

3

と云い

ž

H

بح

で

す、荷蕉

申う

す

ま

で

8

あ

b

ま

난

h

かゞ

大流

輪り

0

花装

Ł

第

縅

生

花

四季の草木扱ひ方

九五

尚能

各な

流

とも

1:

草等

木

捕龍

方常

0

秘。

傳知

٤

稱

~

3

8

0

から

あ

36

す

け

n

یح

E

初上

心儿

者は

カジ

夫を

n

10

做等

2

Ł

L

T

反か

つ

T

生

花装

٤

L

T

0

本是

體に

を損な

Z

恐を

n

から

無な b

5

٤

b

云い

へま

せ

h

か

3

本是

編べん

で

は

夫を は

觉 生 花

席等 A 12 雁が は 來記 使品 紅言 は n から 此二 ょ 0) 花坛 3 は L 大荒 い 體に か 3 水学 0 揚が b カコ ね る ह 0 で す かっ 3

根中 本意 0 添さ え ٤ す 3 3 0 で あ b き す。

A

龍り

謄言

夢る

龍り

腾

は

釣る

花装

1-

用智

ひ

ż

す

カジ

普当

通?

0

龍り

謄う

は

12

3

花装

1-

は

ひ

ま

ع

'n

大は

抵に

は

用品

長なが

<

持的 九

た

3

和

ば

な

5

n

主。

梅う \$0 20 30 之 墓? 種品

n

B

٤

あ

b

£

す

が、蔓ま

0)

方;

は

矢。

張は

b

釣る

生计

Ł

L

7

用的

10

~

3

で

す

A

質が 何な ば 花台 かっ 道等 で b 13 使る L Z T ~ 用的 3 100 草等 木 3 B は 0 花台 で 葉為 すっ 多 主 とす る 0 7 あ 5 5 寸 から 梅う 8 3 35 は 葉は を悪い < 拂片 つて

\$2 を 殊 更 3 省略することに し ŧ 720

草 木 應電 合品 0 心言 得

生計 花器 0 應き 合品 として用い ひ る B 0 も其出生を よく正常 す 必ら 要 から あ りま す、生 < ~ 3 花袋 は元次

椿等

0

B

5

13

格な

合め

73

n

ば

差さ

支系

克

は

Ď

b

きる

せ

h

來き 主は 如 3 ば 3 72 かっ ۲ 妇 な る Ł 3 B ま す から EB. 0 בלל 0 出了 で は 來き 6 あ 其る 元 n つ 心心得 0 7 ょ は 應き b 云 ٤ 合品 で は 2 は 36 從等 7 あ で 12 0 b ま B る \_\_\_ 班点 あ す 72 h 0 かず ", 3 け き で せ あ 多 n 述の h ば Ł で ~ 云 す す T 見み Z かっ か ま T B 其意 際は 從 す 限以 出言 生 0 無な 應き Ze E. 合品  $e_{j}$ 草亨 L 水 花品 0 を 位的 \_\_\_ R 多 見る 明常 示也 定意

3

b

ま

3

12

3

かず

主点

12

3

生旨

花紫

Te

没品

出了

8

水き 1= 木き 20 應き 合? と云い Z ۲ ٤ は 生货 花袋 ٤ し T 元元系 面影 白岩 < あ b 3 せ h か がい L 松き 1: 白頂花 柳紫

木き を Z で 心方 應き 1 は 合 木き を あ 多 持 b L と云い 應き ま 0 合 T せ Z. 居る h 2 ۲ ت から 併か ٤ ٤ から す L it 右掌 何と 3 ろ 云い ō 既さ L 1 5 Z B 通益 不い 面智 可け 白る b 0 き < 有智 난 な 様ま h 5 尤是 で ほ す E یخ 中な で か 3 1 す 初出 は カコ 此人 5 差 支部 況<sup>t</sup> 0 人员 L ^ は から 7 紹ざ 無な 草智 對に 13 3. ٤ 主员 1 不 一口 ٤ FJ し L T n È 之 3 0

0

と云い

B

無空

n

1-

木き

松う 竹背 0 0 應き 應き 合品 合い 1 1= は は 節台 假是 个~ 0 道 あ 花器 3 花 T 10 あ 使が 3 5 ひ 7 さな B せ h 0 あ 3 B 0 を 使が 2 T は 不 可り ま 步 ho

3

上

應さ 合品 维 T 無な 続 < Ł 生 B 花 \_ つ 0) 花台 草 水 明さ 魌 10 合 同な 0 心 U 得 B j 13 寅み 0 あ 3 8 0 を 生い H 九七 3 ع は 生品 花装 1= 於

雷

1-

び

12

2

to

T

~

T

見み

ませ

5

虾 鬱 編 生

花

T 許% L ま せ

尤きる 倚筐 時報 8 0 其态 L 0 は 盛 以此 0 流 15 夫を 流 B 事 他左 以上述 花装 で 儀等 は 儀習 n 木智 個二 强なが は あ 1 は とし 0 水" 流 3 做智 5 云り 性は 1= 儀 質或のあるひ Ł は 夫を は T ~" 0 花紫 は Z n は 10 來記 b 或る 述の 1= 著 其で ٤ 1= は T 2 就 者品 出場 せ 捉 流 は は 72 處う T 0 3 は 派は 特的 生品 生的 述の 自じ 12 8 3 0 は 智 方常 特長 信礼 其言 ~ 3 ~ 諸は 正是 秘の 72 た 1= É 他生 流3 せ 傳知 H L 0 B を 口〈 ば を 0 で 12 T 見為 傳え 通3 殊 0) 内部 あ は B で 난 な じ 更 1-以此 どと云い 此 b は 3 T 6 述。 ま ま オご 記と あ 0 ~ す る 骨ラ け 0) 3 す 72 かう 3 諸は ま C Z 子儿 まる 通品 次 とも云い 説ぎ b あ b 5 よう で हें 3 は 3 b B であ 1 其で 思も 思を ま 75 無な 資料; 流 L -2 は S < b 儀 て、生計 自あの 0 n ٤ ~ 3 とし も無な 花器 まる 3 す で かっ の 以外に かと ps す、否な 花览 3 あ B か て恐く b غ 判認 3 0 0 立る 假花 L ٤ で 3 御と は 令~ T あ は 覧え 活用 b 何答 0 限な b ず 75 大はきる 72 流 b ま で 3 る し 12 3 す あ 45 投资 得为 せ か で せ カコ b 入れ 5 3 よ す 5 h 3 が、分が が、要 花装 ~ 見み 及言 派! 派 3 3

九八

# 第二編投入花

投入花の濫觴

後等 堂等 除よ 0 H 流? かず 7 流 探と 倦ぎ 投资 1 カジ 儀× 华色 T 守 花器 以为 花は 入れ 1 あ 3 かっ あ 命の 前是 3 花黑 3 b 1 ~ 0 落 夫を は 3 op 1-\$ C 推力 Ł \_\_ 5 は 6 古 云小 範に n L 池台 編 園る 75 7 0) ٤ 帝江 智 Z 道がが 然ら 坊 花台 種品 共 ٢ 0 É 投 n + ٤ 廣る 則看 0 8 ع 10 入 其で 云小 佛ぎ 六 カジ < から 系は ば 花 出了 且如 無な 歴れ 前ば 年な 統 何等 ひ 史し 未み 來き n 1 1 2 0 72 聖徳 廣學 的な 生 供益 \$ 0) 3 1 投 1 す、 で 1 L 流 義 8 入 即在 す 其で T 太太 3 3 1-0 花 解於 濫品 B 云小 為た 子儿 5 カコ から 0 釋 5 筋ら 祖 S 無な 流 から SP. め 遠急 京 儀 確公 72 (to 47 72 態 ·花袋 下茶 然だん で b 3 州片 印以 都色 人公 流 Ł は 根 度と 0 せ 1 六 我說 ば 記は 無な 元况 カジ Ł かっ 云山 其る す 12 あ B 角管 國台 0 ۲ 3 b ひ 傳? 堂等 1-流気 1= 處と 於和 傷 爾也 其為 Ł L は to 72 他广 は を 來: 創言 け 13 0 處と 青さ 72 建以 3 流 出了 探き 其る 濫り 來さ 7 系以 山荒 立為 儀 3 L 家い ت 航台 石等 遊ら 小龙 花装 か 州号 野。 ER 元 2 聖 7.5 0 11 は 派。 等き 法监 妹い 今 136 0) 九九 b B -3 あ 容さ 垫 30 子 3 かっ 通る で 3 易い T 初告 授う 事が 6 露り 1 居を め H 務也 凡智 す かっ 1= で あ 樣 \$5 人员 b 2 から 道等 F 古言 夫を は ま R! L b 12 32 無な ま す 0) 老 13

12

8

<

其る

から

B

寸

0

流

1

35

後に 專業 至治 3 To 0 n 務也 無な 72 夫を 人生 n 道方 0) 7 で から は 共で、調 す 系は は 立 統 な かっ 3 Z 華台投 3 流 受う 10 Da 等等 儀等 V 北市 で 花紫 1 確と 諸上 ٤ あ 0 根之 種品 h L 元げん 0) T 中 72 流 ----6 派は 種。 池台 0 かず 岐? 0) 生 坊等 n 花装 流 逐次 0) 法 1= 0 始世 今に to 日に 編す 8 7 0 2 HIC. 如言 出於 來き < L た 72 百 0 0 は 有智 を 推ま 餘 後 古こ 0 世世 帝に 流 池片 儀ぎ 0 0 + 多 坊等 六 產i ع 年な 種な 曾 以 12

刻

花

來 肥為 ت は 掘る 處き b T k? 景は ٤ 天か 根如 夫 0 3 カラ ---行 质的 72 種し 付言 カジ n 香 to 天な 出了 具ものまの h 0 1 義 0) h 皇か 大智 來き 投资 ま +36 神 Щ, 0 和 0 入れ 寶号 す 3 五度 解か L 百言 + 率りはかはの 程と 道等 花は 即沒 Ł 18 簡 理" 3 察さ 飾智 5 1= 年だ 社 見み 此二 で せ b 員かき t 1 で あ 3 以為 3 0) 坂を つ 更多 係ち は <u>ب</u> b \$2 T 樹り T 破る 30 Ł き 大常 は 悉。 投资 媛の 種は す か す 神 天き 八さか 人が かぎ 及靠 出て 0 から 0 照点 坂の 花は 質が 花袋 力に 其る 來き 夫を 御み 大智 は 心言 木 他た Te n 神祭 3 无。 何些 (神き 酒品 神に 0 7 Te 百の 0 j 想 天まの ĭ 瓶い 代意 で B 笛え かっ 飾す 1= 0 花台 あ 岩山 御を 2 め 奉だ 物 捕さ 器き 頃 万と 云い b 統計 多 L 10 きる 53 中枝 0) 1: ^ 懸か は T 重 充 ば h 初 け 神儿 紀き 分が 7 龍 古 63 懸。 T 前だ 伊い 八点 20 1: L 事じ 0) 勒 思い 12 整 之 0) 12 節さ 記き 天あめい 使让 花な 本は \$2 は 放 鏡き 傳 18 宝洁 गा 2 10 n 太常 Ti 0) 玉まの 迎第 12 1 以為 時じ 18 枝么 神 ~ 例! M 7 代意 記と 懸青に 命学 AT. からと 12 李章 1:00 投資 0 ٤ L ۲ 人が 和意 あ 0) L 12 真<sup>‡</sup> 紀色 Ł 柳红 b 花芸 花装 幣 T 8 1: B 北 を 0) 見る 白に 0 Te 一天 あめのこ 知ったった 双表 以為 祖そ 0 で 抓<sup>は</sup> 3 仲言 と云い 幣かく 7 其で n 3 太左 h 哀か 神な ば 矢° 真。 取と 玉の 料された 天元 爾也 to 張は 2 云う つ 命言

游

編

投

ኢ

花

投

入

花

0

濫

態

0

或多

b

3

船台 化台 T 3 to 皇か 0 は 然光 n カジ かず から 投资 少 草言 用品 斯山 花台 併か 0 0) 0 ば 0) あ 船重 師で 道言 人か 32 花花 7 八 道等 月か b 12 等5 何答 花塔 Ł 12 年 動之 1= 0 ع 0 を 拉 云い 0) 正是 流 認る かっ かな 事是 は を 好 L 神か 投资 2 は T 想が 云い す で 事 儀著 T 8 彼如 之 72 统? 1 入い 者も V 花塔 3 3 3 ~ 處る 得久 矢° 時じ 供を 花塔 0) \$2 紫山 ほ 0 か 1 立 代点 で 12 12 p 3 張は 0 3 ^ 7 ~ 節 行 濫 華公 白品 É j で 3 b 0 12 2 B 態 以小 物為 幸等 7 等 寸 世上 戀心 な 3 17 改多 花法 0 來 18 0) 殿は 花台 恶也 ٤ で カコ 0 節 す 5 から 30 7: かっ 重等 則智 風言 1 L め 間な 然 Ł H 況t 始問 ま 3 な 0 潮で 0 0 いかった す 申 T 花台 あ n め 2 3 L 1= n 迎認 主治 其意 T で n 用智 L 其る 7 3 則 0 1: ま 時じ 流 發は あ ば ひ 0) 時世 變心 0) n 無な 代点 儀ぎ 達ち 3 流 12 す 奉ま 祖 代点 化的 6 能量 te لح 儀 <u>-</u> 花紫 か 2 は 03 j 0) 塗と 云山 花袋 5 72 解に 投资 古言 は ٤ 決 1-夫を ٤ ٤ 當ち は 入出 < 於い げ Z ٨ 0 L 佛 云山 云 或る 思な 岩 n 流 花装 7 然光 7 べ 3 は 以 Z L 自し す は 1-行等 10 0 1 前だん p 者。 其での 供系 n 於さ 神儿 6 -6 然花 越もむき 之 5. 前光 創 3 南 ~ ま は 的き T す、斯が 柳か な 始し 3 3 \$7, で b で は 1 故こ 時也 3 立為 É 推さ Ł は 尚な 供養 あ 0) 事也 亚 云 移の 難為 樣; B 更 ~ 代意 な h せ う。 5 百年 な B ま す < 6 12 ٤ から 2 或っ 有的 祖を 枝丸 緩ん 現 す 3 な あ 13 B 聊言 樣記 青を ٤ h 0) 化的 0 今记 0 8 3 薬は ま 賢か To 動 多 ٤ は 0) な カコ TP す、尤 あ 木き 來言 其る は で 語る 機 \_\_\_ 2 かっ 或る 非の 定に 始 b 弊心 す あ 12 3 1= 常さ 祖を 0 12 ま は B 九 卿 b は 0) 色岩 尋り から 對抗 了 四 な 花台 弘 は Ł あ

體な

3

變元

L

かっ

季

花塔

0)

第二編 投入 花

7 所出 花台 72 文が ۲ 體に 作? T 7 ま す 3 怪 る す 祖を 有: 調ゆる 骨だ Ł 1: は る 寸 む 人 不 不 1 2 對た B カラ 0 かう カラ 1-現 から す 文 出了 併品 可切 5 0) ----L 足t 無な 律為 定い 來き T な な 其る n 8 1-3 は何 < 飛り ば 0) L 今ん ۲ 流 0 な 13 日行な 7 往 為た n 10 7 流 3 行等 目的 4 ĭ は な 古 作? め 居を 5 儀 1= から を Ł 13 かっ 1 花岩 來 夫を 2 3 E は 15 h で 3 3 72 左 カコ 此 n 3 n DE 0) L あ n 時也 人公 右い な 0 4 多 ٤ T 0) T b 譯け 云山 代語 10 せ かず 插り j で 知山 可以 お まる で、従 投资 Ġ, 3 2 け る あ 5 L 10 すがいた 入れ 1= 方常 花台 投资 Ł \$2 0 b ず 1-花紫 3 投资 は 入北 から 2 は 則管 し < 進 す、尤を ち 7 應 宜言 T b 入れ 花塔 0) 1 今 批 U 耐や 0 花器 だ L 狗当 0 夫を 0 投资 3 1-Ł Ł 矛包 < T 如于 b 內言 泥に n 万盾 入い 12 見る 其る 傳記 L 無な 3 3 此二 10 1 花器 之 體に る 7 B 傚き ^ 0 n 0 17 ----0) 32 T 此二 投资 0 事音 0) ~ L T 種は 2 ۲ から 變元 居を 3 花台 は は ٤ 12 0) 人力 0 ٤ 祖や 化的 枝常 1 3 T 體に B 面影 花袋 何等 體だ を 9 1 所治 南 70 õ B 白。 13 32 を \$2 述。 整。 0 調が 5 b 斯· 自山 項言 ば 1 < 13 せる ~ 流 で 聞き を 取と 17 ^ 2 な 然 L る 7 え 更な 行 あ せ ょ せ 骨豊か 投資 b いと う。 1 諸と うと 體だ b ま 扫 で 的 入い 8 先言 まる 云 說也 0 す ば T 花装 直管 あ す IIII 5 す 2 現さ H 投资 述の 0) 7 2 3 Ł T 粉之 L 人に すい は かう 3 n な カコ ~ L 浩's 之 41 n T سح 花装 6 3 流 から 0 T n 世 は 3 12 3 L ٤ 技 生は 0 行 8 花台 30 3 夫を 1-其る L 生い 巧言 不 で で 探 は は Ł 時じ 13 交流 n 則 T け 10 あ 及 或る 决! 其も 見る 多 代意 12 疑ら 律為 b à す 祖を 以多 不少 花台 はか 3 0) b 多

る

0)

b

强かが

5

数t.

で

は

南

b

3

0

ま

to

即為

5

次。

ž

12

投资

入れ

花装

0

髪ん

運光

٤

题

L

T

少

<

述の

~

て見る

### 投资 花器 0 噩

世上 す 代品 を 坊 後言 かっ 或る 本是 人 1 0 代信 紀き せ で は 頃る 體に から あ 0 元ば は W 投资 12 Ł あ 以 夫を 3 人 כמ 入れ あ す b 5 前だ 1 办言 n 天まの 花装 ま 拘" 始告 以 3 3 かっ 香 す 0 前だ ٤ B 3 は め が、併い 祖を 具。 申引 3 12 あ か 0 は 3 で す B 2 山等 3 干利 直接で 72 斯 あ L 0 かっ ね 之 ٤ E 樣; 3 ば b n 休言 眞\* \$ 云山 0 0 73 10 柳雪 と云い 或る こと す 多 で 13 b 以為 あ を \$ かっ は n 7 3 3 Z. 泡 掘品 せ 間な CB 行な 始し ん、元と 笔以 此言 ٤ b 接き 3 は とつ 祖を 點に か 戀 1-で 或あるい 3 はる 南 は n 1 かっ 逕 明 b す は 12 T B 流流 1 天まの 其る 其る 云山 3 月し 去 かっ 8 他产 岩は 時じ ~ 0 す 0) 3 で は 耳 ば 目出 汲《 代意 から あ か 誤き < 舒品 は 1 其る 0) h b 飾な 始し 75 確な b 誰なれ ま L 祖 共る 流 然光 2 ٤ で 日治 せ 12 は < 5 云い は あ 他生 倭 天の 前き b 誰だ 深於 花装 3 3 0) t 諸」 Ĭ 太色 1: n < す 0) す、山。 B 等 始上 ٤ 玉意 知し 流 \$2 命是 は 述の 祖や ば 3 で 13 來 利 出 包 ~" ろ は は ~ 投资 立為 來き 始し 3 12 其る 休言 人に 記き 通点 華台 Ł な 祖を 流 或る 花装 云 錄 6 0 派 ع 速点 は 説さ Ł す は 10 は U 自し 18 共高 あ < 開發 池台 ~ 然 神に 他生 b

0

0

5

T

3

邻

\_

編

投

ス

花

投

ス

花

9

館 目 紙 祖を 投 稱法 居を

72

先芯

師し

智

L

T

7

~

T

b

ま

す

かっ

5

投资

人か

花芸

15

かだ

T

B

共言

時じ

代於

1:

應ら

L

T

花袋

0

體に

を新た

定に は 夫を 3 で T ۲ 投资 人と 尤為 n 1 で 何な ょ n 3 Ł 入れ あ 3 B 30 L あ 等5 以小 造さ h b B 花紫 班沙 あ 72 B 考かんが 3 外馬 0 ま 前に 然光 本品 る 夫を 2 B ځ 1: 見る す、流彩 1-斯》 ^ 來是 か 云い n 0 道な L 3 は < 合は 0 B ~ 12 1 T は 俊等 雅さ ~ \_\_\_ せ 性は 知し ば 對於 向影 見み 般地 あ 3 花览 定は 7 質ら 22 神片 L つ る b d 0 0 B ま 代点 かっ T T 行な 或る Ł ま 人公 0 投资 3 せ 1 其る 推さ 柳かき す は 0 見み は こと云い ん、交流 は 入山 體に 定に 頭な 無な 去 22 雷节 T 35 花装 0 は は 7 05 0 1: B 著さ 祖を 用的 0 ただが 而是 0 花は 以为 投资 及表 者是 ^ U 創言 で T 來 L で ば 入れ Ł 凡之 自也 始し 72 あ 事也 7 す 云山 は 論る 花袋 身儿 T 0 多 る 質 此二 考等 據意 意い かっ 2 1: 0) 8 は Ł 35 0 3 ۲ 放 から 事也 聊言 Ł 投资 味み 云り 生う 推 僅等 薄弱 Ł 0 物 入的 111 かり L ~ 智 定に 資し 極き か 12 きる から 花法 た ば 12 は 1= 重な 科的 な 6 歳さい 端さ 祖を 3 云 至% 獨於 史し É Ł P 月げっ ず な は ٤ ^ 上等 ること b L 多 5 ----説さ 全点 は 0 n 著記 般だ 12 T で 經は 然艺 申 お ع ت 者は 散さ かっ 見み は 花台 思な 過的 別ざ 3 Ł ٨ 72 見は n 3 あ 道が す は 種し n は 信》 V す な ~ b 1= から 3 0 無な h じ で 3 3 ま 於物 h ٤ で B せ 5 3 は 事也 72 8 す H 共品 B 0) で h すが 無な 蹟書 為た 0 3 から 10 あ で は < 1= は 根記 め 然是 進北 あ b あ 此 多な よ 1 南 8 源以 步區 せる る b にっ W < 記き 確だ 1 L b 1 Ł きの な 0 T 録さ 去の 向上 かっ 湖の 説さ す W つな 人生 推さ ٤ 1: L から Te # ٤ 0 定に L 推さ 然し T 7 な す 0 如 推动 す 定に 7 8 見る 3 も 寸 V

P4

す、古な 申 る 3 0 枝卷 L 72 は \$ は A 10 跡で 原。 8 し 3 n 神に は あ 智 7 0 奇 始。 7 代語 多 0 \$ 花台 居を h rs 折き 述の 及誓 居を 時o 説さ 取と 器 ま 麗い す、 か T 2 3 3 fto ~ 次 つ す 1-居を な 72 2 0 T 記き 7 人に 云小 ょ ま 7 あ 插門 つ B は 見み 録さ 皇 b 花装 72 0 L. 酒品 3 45 理, 第だ ま 12 7 ま Ξ 古然 かず 多 瓶心 1 ~ す 温る ょ 衣い 其る + す 色な 往上 好。 \_\_ 1= \$ 期き Ł 1= 期き Ł 3 四 等 服さ 香 插 あ 0 次。 插記 Ł B 走世 代語 間な は 3 ٢ 0 0) L 如言 は 12 花紫 で 3 0 2 花装 tz あ 1 to T 花装 0) 推力 Ł 8 3 人だ こと b を て 通点 続う 肝な 申 1 間以 多 古さ L 用 あ \$ 賞 合意 帝に 7 b 腎光 7 £ 0 世 ひ b ٨ ま 色は で L 0 思も 3 で 天な 翫か 0 h 15 T 本是 御る 花装 난 あ 色岩 性比 L す ひ か h 之 5 b 論る な 代出 多 で ま 3 12 あ か かっ 3 \$2 多 す カコ ま 用的 根巾 す 0 3 3 即作 疎れ 1: で ひ す。 2 双表 付 は 當か 3 か 古 主。 12. 5 か 花台 30 当室 時じ 3 72 0 人に 美元 12 柳如 か ٤ 0 體 ろ は 多 0 と云 今た す L は 當方 3 \$ 神儿 身み L 0 人に 如旨 前或の T 立言 る 然だ 1 r L X 0 恐な È 花袋 此る 華台 ^ T 何符 0 2 説さ 青さ ば n は 35 法 から は ۲ け か 沈き 葉は を から 貨 決 始告 枯於 Ł 7 1= 0 取品 あ 貴 30 薬は 臺門 で 人 h し ょ め 拾い 用品 b 人だ 12 T で or 1 あ 1 つ 去の 破された 4 T ひ L 取 0 0 0 あ b 系は す 3 前き は う 居を る 72 b ま 3 時也 統 か 今 Ł 薬は 供え 1 で 0 せ 2 3 云小 代点 的る は H 5 ^ 出口 b は 72 古む 尚語 で 1 推る 避 あ ひ 12 る 3 8 共の 定に \$ あ は 8 b H b 此る B 0 或る す 變元 10 期き 無米 穏な 3 ٤ b 72 0) 遷龙 思想 きの よ 禮言 す で は 間沈 Ł h かっ

0五

綢

投

入

花

投

入

花

9

遊

涩

恰な 第 好 編 整。 投 入 花

せ

5

から

智

~

3

op

5

な

ٽ

ع

0

かっ

2

72

の

は

勿言

論な

で

すの

共

す

無な

花器 で 振 儘: L あ かっ は から から T 2 1= あ す T h 72 神と 無本 花台 生計 第。 専せん 對は 5 は ま < 前に カコ 瓶心 花紫 \_\_ n 誠言 應等 す 務如 は F 期。 2 1= 2 0 ~ 供益 L ٤ 12 入后 13 摑る 共 祖を 時· かっ 72 7 8 愛問 道等 3 3 1= を fto かっ 1 ~ 佛诗 自じ 3 公《 等等 3 插ぎ 其る 0 B 開い 卿言 開公 分が 花紫 L で B 知し L 花台 15 勝かっ 殿紅 す を 3 0 體に 72 花台 63 \$2 1 手で 魔为 B 12 又表 は 時也 3 挿さ は 道等 花台 依い 12 から 人於 其る 現は 代だ 0 せ し 0 道等 所 座 72 然だ 8 頃え 勃等 72 今ん で h 調ゆる 敷き 花装 舊 かう 1= かっ ٤ 杏 0 あ 興言 投资 心 1 專於 1: 3 態だ 云 流 b 時也 0 人h 粉也 次し 置お 智 對に 1 儀了 £ 代思 2 75 花器 < から L 第に ょ 動之 T Ł 花と す 3 T Ł ت 行 1 之 云小 か 2 ほ 此る で 美術思 L غ 0 L 深於 T n ひ 3 頃 3 青さ T は 72 12 \$ は ŧ 10 12 申言 人 調光 花器 出 趣。 葉は 7 佛ざ す 至治 L 來き 味み 想 花台 18 B 0 す かっ 2 ま つ 抓 カコ n あ 多 から Z 3 3 T T せ ば b 抱い 殺はっ を 云い は すこと 和 3 初告 5 佛花装 る」と云 \* 達な 居を 用語 は 5 かっ n め 彼如 L 72 智 ひ T 10 3 T か 人 12 來意 T 之 色は で 居を ず 0 公 3 居を 切き 専ん 2 あ B L つ n 花紫 卿" 勘 B Z 文流 72 B 務也 3 2 5 多 間だ 加心 處さ 投资 5 から < 物ぎ 72 探と 用的 入に 中等 12 13 何か は É ۲ 入い つ S 道等 かっ 處 花装 ---1= 1 盛む ٤ 3 あ 72 55 カラ 種は は は かっ 好。 b h 見み ٤ 草等 0 立言 花法 推 見み 華。 0) 3 ま \$ 1 る 水 で 流 専だ 15 定に ٤ T 多 す 0 あ L 多 行 務也 \$ 花台 \$ 2 す 差言 花法 b 元是 方 Ł 器 い、そ 支系 とし 0) 智 ま B 3 0

な

生

0

1

で

1=

で、

公人 插音 道等 ۲ 房な げ で 3 b B 慰 は 思る す ع 卵門 0) あ 0 T 夫を 佛是 和的 創造 カジ 見み 殿に h は n ~ 歌 37 あ 2 ま 上草 1 \$2 カジ め 人 学 12 因是 b n から す 3 後き 亚多 2 は ま かっ あ F 0 0) ^ 行が 3 流 古 す b 間の 0 13 あ 尤是 を 源汉 ま 今た で あ 流 3 汲《 ま 压也 す 集上 儀事 ٤ B は 3 又表 物品 lu 源以 春は 花点 B 花装 親続け 5 語胡 72 氏じ 伊山 承 かっ 0) To 0) 0) 上 樂な 見み Ł B 物為 勢世 ٤ 娯と す 語が 1= 思表 蝶は 物的 L 樂 3 0 L 語が ٤ は 0 0 染み ま T ٤ 人 は 卷書 餘 n L 1 殿と n L から 與意 T 中等 は ま 1: 0 72 7 あ 在原のはらの す 8 白岩 御で 出了 宮さ ع 0) 世上 2 狸? 來 要 讀さ 銀品 前だ 云い 場は T 1= す 應 經言 行學 1 Z 所让 出台 妙太 0) 瓶か 平台 記き 3 0 0 7 12 < ~ 席はい 1 條了 が 花台 録う は 1: 0) 8 櫻花 独? 投资 1 瓶心 は 餘さ は 足さ 勘大公 入的 で を、黄 ^ 談さ あ 應 b 利か 花器 は 櫻 用的 0 < 政意 義し 3 将 は 眞‡ 0 金档 席等 如 ひ 政意 あ 逆が 粉品 第世 上京 で 0 振さ b 5 軍 佛が 瓶かめ 時じ \_\_\_ す で L ま n 軍人 期き 花台 藤松 な 代語 1: 57 世 時じ かっ 3 Ща 3 1: 多 0 h で 代意 h 至岩 B 之 吹き 抓 多 共る たご あ ま 云山 1: 題だ 例出 で つ n 多 L b 插3 證 持比 T は は 72 Ł 拘" き 公《 と大い 彼か L 0 は 續 n L L 卿" T \_\_\_ 3 3 72 0) T L 殿心 専な 藤芸 Ξ ず 夫を B Ł L 72 原品 務也 云 被 1.0 を n B 0) ---人也 方等 18 人 ટ્ર 事。 良亡 思う \$ 0

編 投 λ 花 投 入 花 9 迹 選

第

=

かっ

兎と

B

角な

B

流?

儀ぎ

花塔

0

花台

體に

1=

73

3

變心

化台

多

來言

L

72

Ł

共员

花台

道等

大震

發は

達な 3

多

3

1

至如

つ

12

見み

10

1-

大震 0

=0

期。

東

山雪

**義**計

政章

粉

軍

時じ

代語

で

あ

b ま

L

7

流

儀ぎ

花蓝

0

大荒

革か

命い

期き

で

B

申言

L

き

世

5

0

孙

٤

L

T

は

n

72

٤

る

٤

かず

当

すっ

第二編 投 入 花

L 盛き かず 12 2 0 720 如言 h 72 香 で Ł 3 2 木學 あ な 體だ 5 0 b 3 を で 高な \$ 成な す 1: す 03 5 す 夫を そ B n 1 n n 0 T 3 至常 を を 愈 義は で つ 57 72 政意 0 ょ T 活 將 其で 流; 0 氣意 軍公 周ら 儀等 で 園る 多 は 花袋 あ 添き 相等 1 ٤ h 云 河あ 樣 ^ \$ 身改 す 彌み R. ^ ば 分だ 1= な カジ 其。 命為 重き 立言 0 上等下 水 華台 C 方等 T 0 かっ を で 考す 花袋 3 通言 別ざ 案が 趣心 を C 纏き 12 3 化的 T 花台 せ 77 L 漸落 次し 恰う 則言 12 第だ < رح 8 0 12 無な 現以 0 家 夢び 今え 井る で 40 投资 3 0) あ 0 0 入れ 流 塔な b 有り 儀ぎ 花装 0 ŧ 樣 花紫 は P す で 流? 5 12 . か なか あ 儀 かな 3 花装 H 形 中等 b ŧ 3 72 心人 0)

75 氣き 3 る B A 2 分が 12 n 流 深分 第。 72 多 至於 ま 儀ぎ 3 四。 と云い 脱ぎ 72 花装 h 趣。 期。 開か L 3 よ 味み 寂~ L 72 L b カラ 處る 干がの 72 3 あ B 自し かっ 派性 カゞ B 利的 b 3 云い 0 規き 然 ŧ 休言 干な 流 矩《 V 0 L 時也 情 家" 儀等 得《 から 72 代思 で 緒上 ٤ 花紫 HE n で 處言 B で 來き を す あ 云 あ 備な T か カジ b L 3 萬は b 見る ^ £ T 之 事じ \$ 72 る す 居を 閑寂 利" L 投资 ٤ n ります、現 T 投资 12 入れ 休き 世上 自也 入れ 花装 0) は 己。 12 花戏 を 氣き 茶 は 悦き ٤ 0 分だ 0 意い 今 之 云山 湯。 3 智 で 悦き n 孟 を 0) 多 は 多 ۲ 表す は 以 3 干だ 茶 Ł いは 當う 茶 7 家" 花紫 は L 然光 家か 著 古 と云い 出了 T で 1 名 流 來き 別る あ は で 此 ひ \$ 1 濃う b あ 0 及主 せ \_\_ ま 艶え b 時也 h 72 つ す 12. ま 即沒 代品 利" 0 で す L 休 5 花台 1 す 7 カジ は 體に 0 投资 カジ 技等 及表 紹为 創 入れ を 投资 巧言 花台 鷗か 意い 花袋 12 入れ 0) 道方 な 1 0 7 花瓷 あ 1=

12

2

72

書き 0

日出

0

面影 で

影け

は

次し

第に

1

失

せ

T

流

儀等

花装

氣

分がん

1

稍

近為

づ

b

72

p

5

73

有き

樣意

多

す

る

1

呈に

0)

代点

1

至治

12

0

あ

b

ま

す、處

から

现以

代品

0

投资

入れ

花芸

は

L

72

J

で

8

V

ま

せ

5

か

純さ

朴学

7

現以

2

72

B

あ

至上 1= 興言 す 3 は ٢ n 流 其な 極行 現。 至许 B Ł ば L 時じ 平心 今 b 流? 儀ぎ 投資 は 又表 儀等 花塔 優ら 調で ま 入れ 代於 勿 花は 論な 美四 1 L 12 花装 0 傳記 以上 1= 於記 風言 720 多 な で 對に 愛か 潮で T あ B ^ 來 す B L 0 b 1 0 3 72 P ま 多 2 2 \_\_ 時じ ٤ 投资 す 推 n 72 j 入れ 沈江 云い 賞 12 3 かっ から 述の 花装 衰さ Z 投资 L P 0 は ع ۲ 5 B 入れ 72 ~ 影诗 Ł B 時 12 5 3 花装 0 云小 で 投资 F B 1 Ł 形容 投资 Z す 入れ 聞き L あ 入北 1 b 花装 え ~ け T 花装 派 È n ま 10 £ 0 す、然は 気が 2 で الح かだ は す 創 かっ し B T かう 始 0 B 72 世上 B 決ら 進ん は が、徳を 豪, 時也 P は 步降 花的 夫を L 代品 5 戰世 道が n 放き 向き 7 上台 1: 11 15 國で Ł な 4 か 0 共 氣き う 3 或が 0 0 世上 折言 角智 で 現以 3 1 0 12 盛せ 満み は 今ん 7 柄智 な 綿沈 種は で 衰する ち あ ま で す 消 0 2 R( 72 b 花袋 ま 格な 潜だ T か 長 云小 ٤ 勢りよく 花台 3 せ 别门 0 を L ん、 悦き 道等 投资 絕t 0 T 凡之 入出 變元 38 は 通3 h ^ 以為 次し 花紫 動 U すい 72 T 7 第に 1 時も 8 以多 あ 0

事也

物が

無な

<

现以

今ん

1-

復さ は

云い

茅 ---編 投 入 花 投 入 花 9 變 邀

### 第二編 投入 花

### 現代の投入花

心持 即なち 0 花ら 1 處とる L とに 書か 投资 器き 室上 用語 で T 中 0 入れ 多 斯沙 1 10 0 は Ł 無な 主意 投资 花装 聊い 挿い 主。 花览 Z 云 ~ か 3 入れ 云い を かっ Ž 座ぎ n 智 S. 0 を 花装 樂な 含言 2 3 で 72 愛さ 0 72 0 お む ŧ 意い は 1: 3 は P す 眼だ 0 人 L 味る は 無な 床き á 投资 5 T 目的 は T 0 共る 5 1: ٤ 入れ で 枝祭 ٤ 别言 然上 插 下 體に 置が 云い 花芸 あ 棄は す 館さ H 1= 多 8 < 0 £ b は 3 强が 0 本是 3 正艺 野や 處る B ۲ 3 見み 人 P 生也 す 5 0 Ł 體が す 書き は で j 流 其での ~ で は 約? ٤ <u>ー</u>に L は 儀ぎ £ 12 है あ 今は L \$ かっ 無な 花紫 73 は 3 X 8 T b 花点 3 せかし 3 2 0. 當う 0 か 居を 山潭 n E 殆 體だ 然 花装 3 12 B 2 野节 B あ h は 禮h 0 を で 元是 72 か 0) b 姿が 3 模的 で あ を よ 8 5 を हे 共る あ す る 0 IE! b 探と 0 使記 L 整な 大荒 と云い と云い b 3 穏な Ł b は 12 で 部》 3 à 見み 扫 b 來記 n 分がん す L 72 L ば は 3 限等 す 0 から 譯け 0 B な 無な n 72 h か 之 T で 3 い、そ 0 ま 花台 其で 3 こと云 は n 7 す。 あ n 枝山 風言 花袋 姿がた 多 無な b は L 多 姿し 0 < ---\$ 無な 處 0) T 其で 0 美ぴ 面常 ٤ L す。 b 亂念 或さ カジ 35 如於 を t カコ B 0 n 人 現以 ٨ 何心 愛さ b 3 天元 12 12 0 代於 花台 は す 6 云 地与 か る 説さ 0 別ざ 瓶心 3 全流 ^ 花台 人だ 3 投资 と云い で 1-1 體だ ば = 之 枝し は 入れ 捕さ 論る Ł 现 才さ n は 花装 花装 L ず à 云い 今 床さ 多 は Ł T 3

で

あ

b

ま

٤

然 調。 從上 禮い で 1= Z 要 73 T つが 服着 す L 流? T 3 は ^ L 儀等 T T 3 7 カコ 共る 72 Da 花装 8 清が 用 0 3 花装 差許 美で 10 元, 精节 假是 10 1= 支が 35 酒や L 変に 近 威の す、然 神儿 介~ 充ら な ^ 7 姿於 風言 嚴以 此こ 分流 多 b は 8 失是 姿し te 0 72 で 6 除さ 1 0 あ 備な 殺な 美。 無な £ を 花装 ے ば b b は略式 IE! 其る 人心 こと ^ ٤ ま 技 揮き < ع 3 る 範点 巧; ٤ L す L 7: B 1 ょ 13 \$ 園の 得名 12 1 勘 75 L b 0 2 走世 n B 0 其る 云 7 B B 72 R < b は 0 B 寧門 0 ŧ 0 何と 7 5 8 全光 ~ 流3 所说 रु 扮み す、 ろ T カラ 體に n 1 之 花装 ٤ 装す 俊章 あ せ 0 H 謂。 投资 花器 ٤ 思智 5 n b 人 3 入れ を 扮な 調。 0) L £ は は 花装 圣 で 裝言 で P 7 美 L n 何与 あ 多 ٤ す ^ 調。 Š 天元 12 人人 T ま n L b かっ ^ 然是 す 6 美の 1 TE ! 5 (= \$ 7 併 花台 武岩 72 挿さ 加い 人心 暦だ 0 流? せ 則智 美世 銭ぎ 美世 何か 及ま ~ 0) L 5 す 席品 以 花思 1 包 か 人比 1= 12 T ~ 観賞す 上 投资 申引 捉も 0 之 3 美以 1= 人 花览 入い 少 は 1-0 餘上 n な 説さ 生い 技 Ł 花紫 ば n す は 3 8 多た は 流 T b < Ł 項多 は は n ٤ 道。 仕し L 少う 云い 湯。 儀事 3 範に ~ 更からた 云山 共変だ 花器 舞2 हे 理 上步 T 圍る 行な 衛於 b は B T L め に つ 行な を調の 10 白着 T 0 0) は £ 7 n 處と 姿が 游子 禁り は 次。 12 で あ Z 心方 化好 紋え 投资 は あ b かっ 3 0 付言 入的 る 無な t 3 1= ま が ね す 自し 花生 < 述の 肝党 ば 垫 0 0 ٨

= 編 投 入 花 现 10 0 投 入 花

第

前光

略)花

は

自し

然

を質さ

35

~

L

校2

12

花台

葉%

自し

然

0

恰な

好

ょ

. 3

多

見み

出栏

L

有智

0

ま

٨

を

插;

成な

す

事言

は

是流

生计

花塔

0

本是

意い

13

b

然是

L

13

カジ

3

生品

15

3

٨

1

T

姿势

0

ょ

3

稀記

13

b

因土

b

T

大程

方常

す

۲

L

づ

つ

12

め

な

ほ

L

T

恰な

好

を

見る

合意

は

せ

挿許ま

る

13

b

然

n

سخ

to

多なは

<

横き

^

2

72

5

L

枝には

を

8

7

種品

R(

と違か

ひ

な

す

事

あ

り、さ

n

ば出生

1

あ

る

~

3

P

5

72

め

直には

L

T

2

p

£

は上手

0

第二編 投 入 花

### 投入花の心得

ž 儀等 1 現以 技等 3 生計 1: 花装 B 代意 巧言 0 花装 質ら 其る 摘な を 0 で 0 成な 出。 投资 録る 本点 あ 3 生品 L す 入れ b は 體な T 1: を 花装 自し ま は 見る 正常 至治 で す 然だ 諸は ます す は 體芸 2 から 流? 72 ۲ 流? 夫を 0 ٤ と云い Ł ٤ 儀等 ۲ B \$2 を 花装 ٤ ٤ 1 £ 第だ 共品 ほ で 花览 松さ 3 \_\_ 1 あ 0 月は ٤ 複言 様き 虚言 b 堂等 せ 雑ぎ A! 實 ま 古 複な ね 13 を L 流? ば ۲ 雑さ T 整。 0 な Ł な 此二 ~ 花游使 は 花台 b 0 る # 無な 則 雨湯 と云い せ < 0 用等 ٤ あ 'n 聖 Z 相等 本是 ے 此る 3 る 意い 點で 多た 0 ٤ は 少う は 1: L 1 ょ かだ 其で 勿 相き な < 7 花台 論な 調 つ 盡? 投资 則行 で 和中 7 す、處 入礼 し 12 を L 準に 花装 T T b をり か ぜ かう 初告 t 3 投资 すばに ね め t 入れ 變ん T ば す、即は 化的 花袋 生計 な 5 3 花装 虚 U. ...... 方は T n ٤ ٤ 次っ 流 内京 な は

\_

つくす事なり(下路

花装 流 之 T 3 3 O ず 儀等 n 精は 之 投资 L 花装 神儿 \$2 12 入れ to 準や ٤ to 花紫 自し L す re ^ 生い T 然 る 3 次。 化台 Ł H 1 は す 3 及な h 云小 0 3 C ع B Ł ま Z. す 云小 5 せ B 3 1: L h 0 8 記る ۲ から ٨ 0 3 Ł 右等 天元 1 は 地与 對抗 n 1 記は 人に T 極意 L 居を L T め 0 誠を T Ξ b 12 £ 大だ 通益 才は 15 或る 道き す 切ぎ b から で 假管 は 切ち 之 介~ Ŧî. な あ 心心得 恰? 備び n b 8 き 好 75 す、尚証 現以 ملح 0 で 代於 宜 は あ 或あ 其る 0) b < 心言 投资 ま 3 な 入れ 古 5 多 す 書と 枝多 持 現以 花紫 12 1: 多 代品 つ 律為 は 用智 T 0 す 投资 生計 U 居を 花塔 入的 n ~ 3 間に 3 流言 ば 1 で 儀等 必な は

ありませう。

各ちの る 3 L 生` 生的 别《 3 は 亦 花器 7 自し 1 花装 は 3 53 云 然花 山 ょ H か 直さ 0 は 生 h L. 花装 教育 1: b な は 0) 7 10 3 そい 習货 姿! 生い 13 る 8 2 を失い け 15 な 0 事を B b は 無 B 又表 直" 無な 理, ふこと る 生い **\**" を、 ٨ < 生、 B け 自し 1-多社 D るい 然光 0) しっ し、云流 ない 先輩 H 1 Ł 梅 b . 花岩 T ょ 花 R は b 0 ょ 屈る な 生物 ょ b 曲表 L b 教を 0 然 教育 W 7 あ る あ る D 3 10 は る 8 3 其な 我的 花装 ٤ 0 姿だ 云山 7 75 ۲ り、故意 L ٨ 1: b ろ 2 ょ は 10 枝し 8 b 12 合語 垂だ 0 7 我 生 世 あ 3 カジン る 3 il. b 1 山潭 是 72 B 0) め 吹等 0 思、 n は 曲。 藤台 Ł 15 枝し b 8 0 600 垂だ 7 類は 8 れい 生計 は 直簽 3 P.

=

第

編

投

ス

花

投

入

花

0

iù

得

思さ ひ ŧ す。

無世

圖づ

は

骨

子儿

を

示。

L

12

b

0

で

あ

b

\$

す

が之

n

10

ょ

つ

T

其る

\_\_

班说

を親か

ふことが

He

來

3

٤

を

文だ 2

人心

花装 せ

及智 h

C

流?

儀等

花装

と對照

して

見る

ます

٤

次。

3"

0

P

ć

13

B

0

で

あ

b

ż

すの

好る

ま

Z

L

T

现况

今ん

で

多花

<

用智

ひ

3

n

T

居を

3

花台

體だ

は

文だ

人也

花装

12

稍。

似

T

居を

b

36

す

が、之

n

結け

果台

此る は

範に

園の

多

次し

第点

10

脱岩 0)

L

12

3

かう

あ

b

ま

す、け

n

بح

B

夫。

n

٤

T

B

已記 で

20

得名

n

場は

合かい

の

外点

は

便如

B

多

ひ

る

č

Ł

٨

な

つ

T

智

b

ż

B

は

4

12

あ b

8,

此二

0)

心言

は普番

通;

0)

儀

10

B 花

大な

切ち

で

あ

b

ż

す

から

殊を

1=

投资

入的

花装

1=

あ

りて

ふべ

ŧ

で

流?投

花装入

### 投资 人於 花器 0 四型だり ح 花。

壺或或 b す 投资 用智 入的 か 花装 ひ 5 は 其る \$ 必な 以上 他生 5 せ 筒? h ず 述べ來た 形影 L 2 L 8 0) T 斯· 配水 つ 2 72 せ 或る やうな有 用 和 は ば 花台 な 臺だ 3 聖 n 樣記 用智 云い で ひ 生 3 n Z 多 譯: 3 本是 人 で の心が 來 は とし あ す、光 b 0 T ま £ 居を せ ٨ るとう に挿き 現状 h 代品 から 此 か す 6 0 ~ 流? 花台 花装 3 儀ぎ 器き 12 re 花紫 は は 本是 12 主に 横 體に 近 3 とし 體な L を 3 T 餘ま

は最か 79 も味は

投资

人能

花器

0

配

木

花台 流 から 2 器等 夫· は 儀等 は 花紫 あ n 8 b 前き で 第二 本思 1 3 ま 述の 時を 來 せ ~ h な 1= が、配水 72 n は 投 ば 通品 應う 入 b 流 用計 花 は することは 儀等 水な 根加 盟以 花装 締じ 等 1 投入花の體と花器。投入花の配木 使品 め 0 如言 0) h 納き 3 無な P 平台 ま 5 いと b 物の な B 極清 は か 云 木 ね 使品 へき で 3 ひ は 36 時等 せ 無な せ 1 限实 h h < 投资 から かっ 2 ……配木 入れ T 5 花装特 花装 用的 留め ひ は 有资 n 無也 0 . T 二五五 をすることとな Ġ 論な 用智 あ ひ b ż るべ 现况 今ん せ 2000

では

んだ

文 人

投

入

花

花

流 儀 花

h 兎と T 8 あ あ b 郛 n --すだ 共き 編 方等 法监 B 投 され は 下片 入 は 0 記れ 闘づ 1= と云い 示。 L 72 2. 通点 ょ b b B 0)

P

ò

1

な

3

0

塩だ

0

挟き

2

木等

と大い

2

方等

から

1 1: b で 其る 轉え 插造 即法 から h 割点 72 3 目の 5 憂れ 小 ^ 甲。 ひ 枝紅 乙。 は B は 0 花岩 無な 花台 小 0 < 器き 枝卷 根如 な 0 多 本色 る 內容 挟は で 道 湖流 き あ 理》 1 7: b で 附っ H ま で、さ あ < L ります。 ٢ て 其で n を 切意 ٨ な 花台 口台 b 器 を 3 12 政 す 捕い 1: かっ n 切章 B 支 b 花器 割り す は

夫"

n

が 為<sup>t</sup>

めに支

~ 6

n

横き

嫌言 CA 花器 と 忌。 み 花器

云い 流 2 儀等 ょ 花装 j 1 1= は 所治 何な 調ゆる h 嫌言 0) 花览 S 花或る を 使品 は 2 忌い 7 2 は 花戏 は あ な る 2 1= を L T は L < な 65 8 Ł

B 主 は 現以 考が 旨し 不 代点 可访 ^ T 化台 物 あ L で い、何と b が、投資 57 \$ あ 花台 う云い す b 體だ 入れ かっ き ٤ す、元と 花紫 3 L 花装 12 風言 II. 35 は 3 ょ 別ざ 花览 2 h ^ は 麗 本是 段だ 薬は 風言 來: 花台 は 変し 抓 L か 則發 智 け 3 は 重な 云 無な n h ば ~ 4 まる ば 宜言 かっ 他生 罪だ 6 1: 使る 10 は 花袋 つ 差言 0 T 支流 美世

多

す

3

F

云り

Z

0

から

投资

入的

花紫

0

愛い

0

無な

r

答

で

あ

b

ŧ

す

V

n

30

C

る

ょ

5

1:

な

差言

支言

~

は

無な

47

かっ

Ł

云い

£

とさ

n

適な かっ B 知し n ま せ

生 3 0 L 2 加小 7 < 7 何か 無な 見み 3 1= 流? 3 15 と 之<sup>-</sup> 後ぎ あ 8 3 花法 0) 0) 0) \$2 を で B B 用意 す 慎 ò ひ か 1 3 也 3 絶ざ 0) べ 之 對た は 3 道や n 的でき は 造な は 用的 で 抓さ ひ 然だ あ す T b で 人 は £ 南 0) な す b 心言 3 ま かっ 1= せ 3 Da j, 任款 ع 先章 云い 心言 づ L 7 Z 用智 多 譯り お ひ 慰等 < 3 で Da ょ は P め 目の b あ 5 仕上 1= b 多 方常 かな な 樂な は せ 3 L あ h 智 c J 要多 7 b ~

は

北京

用意 T

ひ

方常

3

す

\$

ि

云

2

之 12

n

3

8

0)

宜る

### 木 0 取员 合は 4 کے 用的 W ~ 35 枝落 數等

流3 自し 心言 n 3 夫を B 得え 8 12 儀 n 外で 0 別ざ 之 花览 かう 多 12 T 段だ 6 本思 12 1: 3 お 云い 定意 8 投資 體力 は か 自山 め 流 Z 入れ 3 ね は 後等 嫌言 花塔 す 然光 ば 花装 73 無な 2 3 0 0) 花或 状ち で 以 5 1 上等 は 態 0) T 82 で 大点 は 用智 は T 0) 忌い は す 切ち 是世 V あ 3 3 非の 彼か 75 b か 花装 花台 花法 6 1 3 0 山潭 則意 Ł 0) 少 す 生い 投资 枝色 ٤ 里》 け \$2 かっ L 入れ 水ま 3 数学 30 3 如い 人 7 花装 之 4 0 順の 居を 1-0 何か 32 6 就っ る B 1= 序道 勝か £k 定 手で 连言 流 T r.J ば 7 で 木 儀ぎ 13 まな あ 0) は 化版 2 b あ 3 3 取员 前き 12 b 1 n 準点 す、山電 花台 36 合は 1 営す 述の せ U 則是 す T は T 0 は で ~" 南 奇き 高か す 何と 72 無な h 通道 數 j から \$ < 63 即沒 投资 陸? 其る かっ b す Ł -(-ち 取 入れ は 云山 华点 花装 1115 合意 あ b せ 7 1-目め 1= ま 1 ま 水等 0) す す 就 12 は 枝多 とさ が、次つ 處る TES 数, 5 例告 T 37 7

一七

第

編

投

ス

花

嫌ひ花忌み花。草木の取合せと用ゆべき枝敷

次。 澤だ 3 山流 1 13 取 花装 合は 數学 せ 包 使品 0) 種し L 類言 ょ 數 j 之 な n 8 3 流? は 儀ぎ あ 花菜 h 0 ま 內? せ 12 h は から 八中 釜ま L . <

ば

=

本思

正

本思七

本是

本是入

花

九

十

----

本是

と云い

2

制设

合か

を

以為

T

用為

ひ

3

ことで

すだれ

B

投资

入れ

花装

1-

は

餘ま

h

投资 花器 لح 茶等 花器

で は 枝条 數計 3 ^ 奇き 數了 1-な 2 T 居を n ば 種は 類為 は 別る 段だ 八 釜 L < 云小 申う à L き 流 せ 派" B あ b ま す が、投資 入い 花装

直 3 前二 如い 0) 世上 72 ち は 繰く 13 3 何か 1 10 投資 b 投资 0 12 は 茶袋 人心 返ご 入れ で 8 投资 Ł 花器 す 花装 は ---入れ 云い 對信 1-應 花装 0 あ 茶 Z は 變元 は は b 感觉 花装 及が 要也 き 道。 茶 念想 0 び 理点 室と 0) せ 間急 10 かか 項言 h な 12 直蔵 題だ す 1: 寧智 説さ 用智 で まな 松ち ろ W で 1: は ţ, 月げっ 茶 ~ は 抱恕 無な 堂う から 花紫 あ 3 < 古 < 此二 は b B 處 投资 流 投资 0 3 0 或る 入出 誤ど で 入れ か す 6 花装 解か は 化装 あ かず 护<sup>à</sup> 對於 併し 多 Ti る かっ 2 利り 家け 投資 來記 5 L 云い 休言 L 古二 變元 投等 入出 2 化的 0 12 流? 人北 花塔 説さ 話答 花装 こと 0 は L から で 始告 茶等 12 0) 出 あ 12 6 本是 花塔 め 來き 就。 b ٤ 0 來! で 12 ま L で は あ 63 1" す 7 7 3 決な あ が、人と 述の V 今 ٤ b L 云小 で 36 T ---~ は は す £ 茶等 Z 2 光 無な 利り 起き L 花紫 人公 < 休言 因な B 12 ٤ から と云い 此二 延り ٤ か あ 60 な 3 b 0 T T ます、 事是 出了 今は ^ 0 利? ば 12 更 は

引

て次。 3 に逃 ~ て<sup>み</sup> ませう。

は

真.t 多

面L

目の

1

語な 0)

3

~

3

ほ

سلح

0

ことで

は

<

鑑的

ろ

滑き 72

稽は

談だ

٤

Ġ

云山

£

~

3

で

あ

b

ま

す

カラ

笑

ひ

休言

投资

入れ

花装

始し

祖€

0)

B

5

10

すら

傳記

~

る 無な

10

至於

2

0

で

あ

b

あ

すと云い

£

T

之

n

は

花台

道等

で

人抗 花器 ع 利, 休言

何恕 から 投货 人でと 入的 T b 花装 其で 0 始上 道等 1= 祖 達华 で す あ n る 3 ば 夫を 稱 n ^ 12 3 對於 n T L 居ね T るこ 樣語 4º と附會 とに 就っ 1, 0 説さ 7 は を 次? な 3 す 0 B B 0 5 で な話 あ b ŧ 8 共 す から 因 利" 休言 7

あ b せ ئ

隨ま 豐之 あ 從ら 臣が b を 秀な す、或の 命為 古も かず せ 大な Ha 3 秀さ n 軍だ 古古 随意 を 中等 以為 1 は 1: T 陣だ 於さ 小を 田世 中等 T 時も 原览 0 無法 R! 攻高 茶 12 聊 出り をす を 想等 め ٨ を め し h 為 72 72 時、平素秀吉 と云い め 利" ふ話 休言 1-何答 É の氣 かっ あ 面智 b に入い 白る ż す Ž 花坛 から 其る で 多 當 生い あ < 時世 2 72 ~ 0 利 < ٢ 命為 Ł 休点

b

B

で

~ 入 < 花 B 無な 45 投入花と茶花。投入花と利休 臨る か 利 休言 は 突ら

3

然艺

0

京

轉ん

多

以為

T

恰ら

3

其る

場は

1

在す

b

合は

12

3

\$2

ま

12

から

何智

分が

1

B

突き

然だ

0

仰雪

せ

で

何為

等5

生计

花器

0

用

意い

0

あ

3

~

3

等

は

あ

b

3

せ

h

上、

せ

L

7

之

n

多

解

退な

す 投

郭

編

一一九

T

を

b

ま

す。

Ł 盟言 時 馬以 0 人公 云い 图言 1= 0) ひ 186 投な 化法 是 傳記 は げ を 首章 大語 込こ \_ 速で ^ \_\_\_ 15 弘 0) LINK 12 3 種は 花台 感沈 花装 取と 器き 賞う は b 12 し、天き 小二 合は 見み 柄が 43 12 花 晴险 花袋 T 0) 雜点 n 重な 留め 投资 3 0 人い 代品 12 10 n ょ 用計 夫を は つ Ł n 見み T L ~ 事 水学 水き 7 で 0 持 を Ď 上之 合語 入り る」と云 ~ 世 20 見る 0 L 事行 小 め 3 12 柄言 る、 72 生物 10 0 2 根如 方は カジ 72 本 7 投资 0 1: は 自みづか 入り で 括: 秀さ n b 5 0) 古さ 山之 0 初出 を け 中等 2 め 初览 30 To 83 n 探さ 近意 あ 多 2 侍じ 3 馬以 T

72 1: L \$ 茶 0 0 成為 1.3 用的 T 興意 は 1 程是 番提 艺 況ま 誤あやま V 插 ٤ 水ま 1 \$2 72 3 L は す 中等 b ま ٤ 7 ~ 云的 で 1= 20 で す 3 斯高 ~ ば 投な あ 上乗の は 等 N 道な 假加 b げ 投资 ば は r þ ż 入り 心心得 入れ かっ あ せ 12 n 花装 ね b 3 B 出了 72 0 關分 利, T 3 72 來き 0 體だ 投資 せ 利り 自管 休言 で 72 を心得 入れ h 休言 0 で あ か 花装 岩。 Ł 御と 13 b 3 L 0) L 前是 ま < 之 心心得 2 秀さ T で せ 3 n 秀な 古さ 部号 小 j B は 古七 あ 0 か 柄だ 名ti かず 燈だ 12 命は 3 1 少さ 併品 を か 對に 利り を 生い 括: 禮れ L 1= 是i L 休言 < 之二 b 儀 投な てご 0) h ~ 2 多 n げ ے で 心得 £ H 30 入い n 馬以 1 舍等 12 以為 n いだらい は 7 0 B T T 1= 投资 寸 多 生品 0 居を 利》 相等 花台 入れ 花器 かっ 多 る 休言 違る 花装 B 器章 を 投生 8 を は ٤ 花装 10 重ま (" 0 投資 あ 申 見み 10 遊ぶ ~: 73 入h b す 投资 1 無法 3 32 花装 ま 花台 入れ T 作さ 舎 ば 0 す 體に 小 花台 法法 は 如い 始し ŧ 柄が 10 體に な あ 何か 祖を い、落を 御ど 1: 10 ۲ b 1: ٤ 座ぎ 生い 花袋 ٤ 3 す 話と ---H 田は 43 を す 時也 る か

反か 之 n n 2 カコ 等6 T 附二 其る 會的 は 無法 只<sup>t</sup> 0 作さ ナご 説さ 法 多 ----箇 を 稱於 表分 0 ^ 笑 自号 12 し、利 話り B Ł 0 L 休言 で を傷っ T あ な b 20 ま H ば せ る 兎と ن B

8

角智

利,

休言

te

め

72

め

12

L

12

to

のとす

\$2

ば

讃が

0

٤

な

る

譯け

カコ

Ł

ひ

ます。

思さん

£

すと

か

挨ら

授る

30

L

12

B

0

٤

思さ

ひます、それ

を誤

り傳記

^

72

かっ

或あるが

は

利り

休言

0

功;

名話し

T

### 利休の牽牛花

花装 変あ 1-秀な 今 4:2 HIC 吉让 ば か 花篇 向部 つ 13 利。 利り b 多 2 千节 ~ 休言 休言 切ぎ 本是 < 0 0 投资 8 仰意 住其 0 7 残さ せ 居の 入れ 水さ 出沒 花紫 3 1= 牽が 盤花 す 3 ٤ 引 生さ L n 1-て傳記 浮う ま 花蓝 3 す 拔° 0 かっ と、夫を 見み せ rj ^ 事を 3 床 T 双色 n な n 0) T 間電 Ł b 0 拾 傳記 かゞ 居を 1: 澤な ^ 3 飾さ T 聞き b 5 山龙 B せ、其る 5 1= 0 2 1= 72 H あ 内言 利" る 斯 £ 0 休言 Ł h L 只在 聞き は な なっ 話 7: 共あ 3 早多 及な ---から \_\_ 朝了 ば あ 輪沿 庭品 12 b 殊 0) 夫を 面影 0) n を賞れた 外点 1= 見み 唉さ 事是 5 な 誇ら 0 為た 0) 0 72 め 10

1=

は

\_

本意

盛り

生さ

花譜に

入

無な

處さる

かっ

らいが

L

<

は

n

15

から

3

利》

休言

0)

案が

内法

10

ょ

2

T

\_\_

室り

1:

通点

2

思る

0

第

=

編

投

花

利

休

0

銮

4

花

Ł

8

知し

5

D

秀な

古古

は

利"

休言

0)

住芸

居ひ

態智

18

He

向器

は

n

T

見み

3

Ł

3

L

Ł

は

案がかい

0)

相等

違る

で

庭

聞き

逆。

2

72

op

j

な

۲

Ł

は

あ

b

ま

す

ま

15

から

投资

入れ 7

花器

0

方等

かっ

5

云

~

ば

種場

3

8

云小

ひ

15

12

8

0

3

は

3

22

3

せ

h

3

L.

ほ

3

0

0

人公

行な

かっ

B

花台

道等

1

かっ

3

云山

B で

投资

入れ か

op

5

で

は

あ

1

T

は

投生

す

3

난

5

かっ

但是

1

は

T

名な

智.

0

け

20

ば

氣き

轉ん

花览

٤

で

to

云山

ひ

ま

せ

げ

入り

n

1=

2

强い

い

T

編 投 花

花装 T かと 見み 3 仰音 Ł 床 せ 3 0) 間a n 72 12 ٤ は 云 今日 云山 £. 話 S. 通点 から あ b 0 b 有り 3 すの 様ま な 0) で 是記 又t 72 進い 3 感沈 賞 せ 5 n 利, 休言 之 かな

之 げ b 道常 ま 入い 20 す n 2 B から 1= 舒品 牛さ 相等 違る 花譜 L 花装 は 0 花装 0 あ 自し 申言 b を 然花 干5 支 を す 切ぎ 尊を ま つ て X 5 美" 水とう 0 35 み 云山 愛さ な 10 す 5 投な る す げ 利》 ٤ 或な 入り 云山 休言 人 n 2 は 12 方 之二 B 面次 n 0)

遠急 州 流 0) 祖を 小 堀遠江守 10 B \_\_ つ 0 話 から あ 5 \$ すの

花器 کے 小。 堀門 遠於 州;

小

堀門

速

江

守家

政

--かっ

は

遠急

州

流

0

祖を

Ł

L

T

斯山

道等

1:

著章

名為

13

0)

み

で

は

無な

<

茶

道等

等

1=

6

堪な

能

で

あ

2

12

ĭ

Ł

は

今出

更

B.

云り

Z

ま

で

B

あ

b

3

せ

h

が

此

0

遠為

州

と投資

入北

花装

1:

2

い

T

或る

古

書は

大流

孙

以

う。 先t 9 ~ 犯法 3 尚音 ば 云い づ 72 1= 此る 茶 Ľ 決は 見み は 種。 花装 ٤ L T 10 T 北口 0 0) で 居る 投な す 投资 質ら \_\_\_ 3

入い

花紫

0)

本是

來

n

B

投资

入的

B. C. J. C. C. A. Liberary 事 0 花 31

第

\_

編

投

入

花

投

X

花

٤

小

姐

遠

州

生 小二 果台 何的 額當 常温 前贯 實ま 12 7 あ かっ 然 18 V す 堀り 1= 1 は 0 75 は 3 b 0 吹台 <u>ب</u> 其る 知ち 0 ま n 忌は n で か ٤ 聽 即是 技等 己章 B 笑 Ł 思想 ば 3 あ R( せ で 昵き 趣。 ひ カジ 智 ^ h セ L 8 b Z 話 出で 堪な 味み す \$ L 懇に 3 がと かっ メ 0 入い 後い 能引 多 T F カコ 7 す 0 E ٨ b L 3 排的 13 身み T で 居を 8 5 ---す T 書上 度 す あ b 2 人 殿的 2 1= 0 去 1 T る 次。 名さ 6 樣 < 7 13 か が 商う は 3 L 對に 居る 3 云 72 3 Z 2 お 人是 確是 其で Ł 72 L 3 0 T 0 る 前き ~ 町う 尤是 で 8 Ł op は は て T は 3 學於 人允 門為 B 自出 見る 遠記 j 双克 殿 如い 師心 h 皆ら 江族 へ、我。 ^ 何か は 弟に 分光 な - ¿ 弟に 樣等 は 守かる 荷な 殊を 時じ は 小 0) 1 Ł 遗社 0 更 小 Ł 何な から せ 堀り 1: な お しちゃう 氣 家に 堀馬 生い 3 江岸 多 h 樣分 h n 0 自也 守命 1 記と から 人先 7 0 ば H 殿の 03 慢話 入い 確告 歸之 殿台 3 B を 1 樣 お 私公 逐ぶ 門九 樣 3 b 22 格言 かっ 手で 75 かっ 花台 ٤ 0 6 F 弟に 式 T 達片 本是 つ 1: かっ 見み 花坛 は ٤. は 3 8 あ 道等 12 L は 0 大荒 花台 樣 0) b 花袋 鼻な L 殿的 0) 7 ---吹流 見み から 道等 多 傳文 10 7 L 樣 つ 頂為 眞2 L op 授。 教で 12 0 あ 2 0 指し 似血 120 B b 戴 多 < L ^ お さ 即貨 受う る 南京 で 72 0) つ L 0 生 L け Ġ. 20 は T は 0 で 花法 來 ć う 7 造さ で あ 12 出て お から 75 け 0 2 居る す 授等 然だん b 入的 形常 共る カラ ۲ ま 7 H 5 な 0) h 其為 ع 20 to 者も な 3 L 1-20 排门 る」と 自じ は i 寸 な 8 る 3 72 花台 ~ T 慢表 血な かっ 0 3 3 0) 誇い 7 道等 6 共る 多 カコ で カジ 0 0 見る

開き

2

は

は

T

真は

結め

加い

h

Ł

\$

茶さ

語o

لح

云い

太

標う

題だ

だ

2

12

かっ

3

10

思恋

ひ

第 \_ 編 投 入 花

T 人に L は 工、 觸言 頂 8 HIC は 初 せ 彼が 72 は な 折弯 戴 風言 3 0) 前き 來き h 無な h 0 何答 3 柄智 から ٤ L な 3 h X L な カラ 何答 云 無多 かっ 今ん 7 h ۲ W お 處 3 置お 分が 聊 L 度と < 方於 Ł 前さ か ~ 世世 10 0 T は 15 カジ は ٤ 3 3 こと考がんが 間は 為た お 7 B 眞\* 此言 2 かっ 無な 喉を h 町人人 置お 話性 逆が あ め 方的 5 う L かず 13 3 る 0) 10 云 殿的 から 其る J. 7: 幾い ~ 0) 12 内? 0 かっ 誰 T 樣意 忌益 時等 ナご 3 ひ 7 な 3 1-n 多 なく は 13 3 御お ^ から 2 恐を Ł フ. かっ 念力 自己 b お L 3 之 \$2 話れる 72 n 1 72 ま 願語 時に 慢え < 3 \$2 3 0 な Ł H 慮え L U T L 36 0) 智 で 見み 1 手で 72 から 申 12 12 な 7 な かり 御で 6 3 身的 から か す ま 見る は 6 n 3 或る 座さ 殿的 ٤ 8 Ł ت b せ ば 除さ 此言 つ b 樣等 呼る 望で 日中 お ٤ ま 宜る 方。 T 72 b ż 居る < \$ 0) B 處 ~ 上あ せ L 恐を B すと恐 人 間: お n Ĭ 出 h げ n 行" 7 1 何。 0) 0 T Ł 來き 折 多花 ま 今 何答 3 隅さ 機き S 居を 12 ま 角な せ 度 掛。 b かっ る 10 1: 嫌 小 うしと 2 殿と 0 證る 1. b かっ 何な < 致 古言 12 自じ 多 堀り 標意 6 上节 據し 所 取 L ぼ 0 慢點 h 斯か 控o. 0) カジ 工 聞き ま 即 H る 12 7 0 h お ~ 無な • < す 12 手で ۲ H ~ 腰; な T そ H かっ Ł カジ 花台 Ł 1: 出で 話 此二 8 隊! 居ね b to 遠は 器 結は 1 直さ 折を か 0) で 3 B ば 0 江守は 構な 如是 標章 け 腹点 真是 3 其な 時 ^ L か 才に 願談 な 御ど T 癒い 場は n 1= 12 近: Ξ 30 は 前だ 行" T は 0 L せ お ٤ 笑 花片 種。 無な < は ~ 何と 濟す ち To 願出 3 S 智 0 ٤ す 5 孙 N P 四お 10 お ~ 彼 な 花袋 遠 何ど 召覧 で 8 36 多 す 3 は 江紫 05 出作 猫 から 5 18 ょ L L す 12 n 3 捕さ 町分 守蒙 1: 12 op ま T カジ

から IL. ~ ナ 12. す r, かっ お 只た 即是 1 7 志る 家 ま かっ L 1 す 今は ^ 3 72 居っ L 工 = ~ 岩 承边 彼が P 愛 鯖ご る 初 お 示 はま 5 投生 な b 出で L 0 る 8 入り お b 12 け P 花台 \$ 1 ٤ ま 暫に 人い 御ど 器 差言 寸 其での b か n 2 Ł 方等 支が す 3 座等 は 8 近が ^ n < 15 最 3 n カゞ ば ま 早時 から 此流 は 頃 L 持的 御艺 彼す 姚言 T め せ 感が -6 0 使が 頂岩 座ぎ T h n 此人 は 7 15 居を カコ 島か 35 77 12 3 0 お 花线 残の な 花坛 ま \$ 0 お 2 す 取台 72 カジ 望で 7 せ L 2 0 使か 拾T 多 稽 かず 72 何な 力 み お T 投な 古 蔭, ば ひ ع h 工 かっ 残さ 何当 でか Ł 遊さ げ 3 多 • あ 殿的 取と 私 入り 初览 す j ば h n 様、誠と ば め め 3 かっ す n から b 捨す Ł 72 出了 7 氣 私 苦る 3 か「仰龍 來 居を め 1 ٤ T 何な 0 L 仰蓝 御ご 云 72 る 1 b h Z 目記 御亡 せ、勿ら 無也 かっ き ٤ せ Z 13 第9 迄ま 拜 體に 0) 3 す rj かっ 便 花袋 投な 體だ F Z 5 0 3 0 で」何な やって 申言 げ 何と 人 御世 垫 至し 0 入い Š 座ぎ 仰蓝 極行 U 儘: 真t 上あ 聞き せ 8 持的 h 似中 8 n 5 \$ 付っ 無な げ T お ٤ ٤ to 4 花览 云小 7 72 歸か で 世 け 动 5 相急 を 8 h 3 ۲ B L 05 0 實 ٤ 其る 申 齊, 12 n 0 お T 抓 B 方は L は 72 ٨ 3 בנל 0 存為 ま サ で n ま 其なの 3 8 よ 御と 花台 U あ 1= せ せ Æ 05 3 6 座ぎ \$ 成な 15 道等 õ h

思も T 夫を は 6 1 n n 多 ٦ ツ 有も 飾な 3 か b 3 例出 3 難が 望を 2 0 言言 御で 2 35 座 薬は 敵な 果! b ま 3 L な 72 す 0 か 5 72 大語 面常 悦き なく 烟 C. U は 遠

共

儘:

叮员

重

持的

2

7

節か

3

Ł

早為

速で

床

0

10

消

め

間章

1

元

t

b

0)

Ţ

と、其る

他

知ち

己意

0

司

^

8

早

速

知山

3

第

編

投

入

花

投

入

花

٤

小

州

五五

は

小

堀的

0

殿る

樣

から

手で

前二

0)

為た

め

12

態等

なく

お

生

け

下於

3

2

72

0

で

す

ぜ、光

も之

n

は

水品

武是

0)

お

生い

H

2

5

73

3

Ł

5

ょ

自じ

慢点

0)

鼻法

聖

蠢?

め

かっ

L

12

0

は

共さ

家

0

主点

人心

で

あ

b

£

す

何也

5

T

す

之

n

T

で

6

あ

b

ま

第 --編 投 入 花

人に 72 5 ま ま ぞ 3 豪岛 72 Z せ る、そ Ł 4 な せ で ٢ け 0 Da 5 今切 5 7 御亡 は 3 L 8 B かっ 5 で 頂岩 當さ j 3 日本 聞き を 0 然上 家け 是世 な は で 3 10 は 15 か 别言 B あ 72 10 出了 非の 相為 T 力 3 ع 小 小二 出口 悟に 居を いと 1 12 b かっ 知し 不 堀り \$. 堀馬 H 担办 手で 0 思し 頼な 聞き 5 遠は す 0 7 H 0 T せ 議 殿は 放装 TH 2 行。 T かず B 5 守かか 其為 く、そ 込こ 樣 行" せ 真t T を 受う 當さ きの から かっ n 逆が は は H ò 前二 時也 8 お الح الح 用音 3 多 生い 事也 は 3 72 1 生旨 0 な 連れ 花紫 H 云 カジ 思想 かず 3 B る Ł 支 中草 난 述の Ł 12 2 あ は あ はっそ 云い 3 な p ナご 夫を な ho ~" 3 尤是 12 ~ 2 n j H h 拜が b 通信 ば 72 B を な n 72 h B 现 聞き 有も 72 b 高か お الح かゞ 中な 曹 今 花芸 樣 其る ۲ 大だ 3 B غ R( -から 傳記 T 今け 殿る L 0 其での 資し 御で 日本 は 72 h あ ~ 標章 無な 花片 外与 B 格な T 殿だ な 3 かっ 2 で ۲ 之 を 5 4 0 から L 3 だ、小 5 見み 無な Ł あ n T お 72 花法 2 < を で き 3 は 彼さ ば 云 す 今 器が 堀馬 12 で 0) 奴っ 生い 0) Z から 30 度と きの 0 .... 殿る で H 3 何と 面が 野き は で 3 彼さ 樣章 馬品 5 何い 3 す 72 物 0 顶; 奴。 は かっ B 鹿か かっ 識り 0 110 だ 話を 拜出 拜前 戴 名為 3 0 3 親ら 常ね 其る 人也 で L 0) 無な め 121 頃 無な 種情 3 72 だ L カコ 13 自也 ٤ 0) 5 ٤ な 1 B かっ 63 カ 慢だ 云い **判**: 町; P 拜が 0 h は 0

置 方於 疑於 n B ٤ ひ b ٤ 集 1= 2 ٤ < 10 2 ٤ は B かっ b 73 で b 7 お 云い 道部 見る 聞き 0 0 此二 其る る な 2 生い は 孟 花坛 ょ かっ 0 0) B 生い け あ 5 せ 變入 を で け あ 方常 b 手で ٤ 下於 體に す、本党 3 方常 b を 0 本是 中な 3 ŧ 75 せ す 所出 つ 10 1 武岩 12 んない ٤ せ る 花装 は 門の 仰き 0 W B 物為 2 0 お 程是 言や か お 稽以 0 投な 好等 n 5 生い で な T で げ 古言 0 H 10 15 は は 7 人 入り 多 2 方於 ア、エ し 之 あ n 初览 0 72 は 9 言り n b め カジ な 中等 ŧ of. • 72 ひ כנל 此 41 御ど h H175 5 す 時也 0 町家 道。 の 何也 ŧ カコ 我や から L Ł 5 い、ハ 理的 初 で n 夫を だ、町人 説せ 花装 し 其を で < 38 明常 で T ` 家二 盛さ か す 我や 多 0) 3 ン、 3 h 風 此二 お L かっ n 主は 12 夫を 此二 情况 \$ 行を 投放 人也 0 n す n お げ 0 は 3 ~ と、開き 入り 身子 は 投作 0 Ł 始告 n 2 B 分が 12 知し め げ n < j と云い で 0 入り 同素 n 何な な 方等 n お 渡兒 C 町人人 公《 To h ふった 0 よ b の町人人 卵 B で 稽は 2 j 誰だ 風小 B 樣望 n 15 古言 b 情。 方常 n 連な op 35 8 花装 多 75 投な 0 落さ 0) 中等 かき 1 7 家 げ 云小 30 つ 語 カラ L 6 用 T 入り 寄 < 1 Z

### 投入花の辨

あ

b

2

Š

な

事也

質ら

談だ

72

4

5

で

あ

b

ま

する

大流 體が 投资 入れ 邻 花袋 と云い 編 2 投 名的 入 目 花 カジ 名的 目 投 で 入 あ 花 りま 0 辨 す かっ 3 至し 極行 輕か 5 か 13 生い H 方常 0 二七 op j 1 聞言 克 延

b

T は 決り は L 前き 1 T 2 述の h ~" な 72 意い P 5 味み で な 生い 笑き け 話り 72 0 ક 種情 0 多 で 蒔a は < あ 0 b で あ 世 b £ ho す から 共言 原以 始し 時也 代版 は 兎と 3 角次 中等 古 以

郛

編

投

入

花

花装 彼か 分が 山。 あ 1: # は 其な 现况 Ł を 0 b 身上 12 す L 大な ま 今に 1 避さ 流? 生は £ で 7 變心 か で ٨ 13 け 儀 す あ 克 3 3 な 花台 8 作 る 花紫 かっ 3 T 杖器 枝器 間章 器き 投な 法 0 な 3 枝卷 居る P な 違為 1: げ で 其る 1: 突。 n を る 遊 b S 入り 準や 間が あ ば 以為 自し ٤ 整く ٤ つ n b C 1 7. 然だ 云 L な 込こ を ま T 定に 分が 0 T b は め 何な す 生い 種は 姿力 0 身儿 0 10 和 ば h H 規章 H 0) な 自し を 其る ば 夫を で n 3 矩く 技 3 表さ 然光 儘: な b \$2 بح 能多 ~ かず は 2 で で で 無な b B す D は から 3 振さ ま ょ 60 投资 b 無な 本源 無な n ね L 花法 난 0 入h ば \$ < 0 ば < 込こ ん、投資 ٤ 0 花装 其な す 木き T な 假如 め L P 10 妙等 0 かっ は 3 ば 入れ 5 b T は 全流 味る 3 73 1= ょ 花袋 居る D 1 其為 0 其る 樣 3 木き 0 3 思さ 60 0 规 如い 规章 1-で 0) P 本是 Ø] 人 ひ 矩〈 何如 矩《 見み 0 あ 枝卷 j 意い 3 花装 8 は す 1= は 勘太 b な で 3 0 無な 兎と ょ 云山 ~ £ \$2 は す 體が < 3 < 8. 0 £. す ば あ 3 13 B 花台 姿だ 角な ま 處え T 之 共で b b 何答 則智 生計 Ŧ. で 智 枝 \$2 ま は P B B 整。 花装 備び B 自し ze 多 す ć 構計 無な E 聖 あ ^ 以 かう 然 \_\_^ で は 4 L b 力 T 併品 口台 を あ す た T 尊力 きな ば 1-其で L 只加 b 忌い H 0) 寸 な 云い 木き 自し 12 3: £ 于 體に み 5 ŧ ~ カジ 然 花芸 0 す 態に は 花装 ば 野の は W で 0 47 から 萬は 或が 2 嫌言 然 木き 自し 0) あ 枝卷 樣; ひ B で 0) 2 は 然だん b n を

腕に は 0) T \$ b 見み B 枝卷 せ かず ho 無な す ね 振 せ ば < 3 7 1: -5 核 應 了 7 は E, じ かっ h 出 機 5 AU Do 云か 來 此二 0 1 n 0 T 臨る 3 密 投资 Z. h 花道等 入れ 7 で かっ 校覧 花装 あ 3 之 を投資 の初い b ま n 多 心治 入れ す、 多 使分 花装 生い 世' S 3 け 级元 办言 1 し、 は る あ L 34 ζ. 0 流? b ます 俄百 生い は n 容; 1: 花装 け 易 よ から は 3 厄 そ 1: 13 2 見み は T 介な n ٢ た 對於 完 自し 3 そ以ら て中なか かず 然 も流 投资 1 入的 14 生 T の 行 容引 花装 ^ 花装 外点 易的 72 < 云い 車等 6 0 13

中多

傳記

以上

手は

10

な

好

ば

生的 0

け

は

ね

ば

13

b

3

C's

b

0

F

あ

木

0)

風台

趣。

10

表さ

### 投资 人h 花器 0 學表 N 方常

以为 3 4 1-0 上 B 思さ 通品 は は 0 b 0) p 0) 定に で n う 有智 は 去 0) すいい 1 規章 樣 8 绸 述の T 矩〈 3 B ~ 格 1= 東 投 都品 ょ せ 來記 0) 入 定章 質ら b h 2 花 流3 に於 去 ま T 行な 儀· 3 つ て 居<sup>を</sup> 花器 T 3 کر 投资 投 B 0) 15 X 流 入的 3 で to 花 花装 俊节 7 ば n 9 花装 花坛 20 た か 墨 0 學是 H 3 0 U. 扱うか p ば 夫· ---力 ō Z ひ n k は 何也 方言 1= 1 何と 百 5 か 困え ò 難沒 13 3 3 體に L 1 で 3 T は は い 0 整。 と云い お あ 向調 生的 ~ b 方常 け ま ~ 13 \$ 聖 すが す 初览 3 どこ 一二九 併品 から め r ろ 其意 Ł 投资 L 強い 入机 他生 指上 から て云い 萬は 示也 無な 化器 股位 0 は 如上 出亡 B 0 5 ば 來

第二編投入在

は 進じ A+ 斯沙 初上 使る 以為 18. 共る r づ to h ٤ 整。 あ 多 h BL ひ T 3 第だ 志 學な すぎ b 流 剃き 生 云い 方言 其る ~ 0 7 \_\_ 3: 儀ぎ ま 克 人 如い 全地 1 人 b 3 2 あ ~ 稽! せ 花器 落节 3 T 風力 は 何な 體な 實 0 b 階が h 0) す 少艺 古 12 最高 30 技等 10 0 物学 夫を 夫· 風言 P 初出 能。 級 L で L よ す 0 n 研说 n 5 8 あ T 1: 姿し 2 20 12 つ を 多 手で 枝谷 草台 1 究 待t H 1: b T L 手で 摸など 即法 見る 手飞 入い 支 花器 で を 先 7 つ 本品 本是 苦な す 以多 諸は 5 1 İ n 1: る あ 吞の Ł 即沒 稽は 草等 Ł L 0 T b 種品 b h L す L 5 木き B 3 古 0 水 致先 去 5 T 枝花 野中 0 木き 込こ 車 办 T 30 0) L 世 成。 居を t 30 生だ 風言 0 h な 木智 地与 かっ 3 即沿 30 姿し 上 ろ 排旨 其る 方号 た 3 0 72 3 ~:0 5 1 2 82 \$ 多 かう \_\_ 45 風言 10 は 模 10 扱かか 本是 T 身智 摸な 姿し 發は 或ある あ 5 X 其で で 仕し 體だ 0 ひ 0) 生 程に る 3 を h 風影 稽は 步 舞<sup>t</sup> で 風言 Ľ 易力 木き 利用 L 3 度と 1: う、と 麥L ٤ 古 72 世 2 あ 0) ぼ \$ 5 似 ۲ 吞の 風言 0 b は から 風雪 Ł h で 出て 姿し せ 云山 で t 之 3 姿し は 3 然し 0 T す 込こ ٤ 3 階か 2 す n 來き 多 12 枝卷 op T を 序で 做き め 共る ば 級 かず 3 0 か 强ない 出点 共での 3 现以 3 人に B 13 は 小 る 15 生きを 5 階次 け 2 代言 之 間以 j かず す 枝 p と云い 級意 夫を 3 稽は 0 5 多 0 1= 10 n 述の n 投等 1 夢た な 申引 古 排货 常品 3 1-£ 13 入り 削 で 15 75 1: は n L ~ ~ 心方 夫を 做智 努? T ば 方常 何答 花装 刀药 T あ n 或る 持 F を 見み 更 ば め か n ~ お b で整 と云い 以此 あ 3 3 き 次っ T ٤ L 3 は 3 研说 云い T す 派や 7 3 1 3 因為 は 起? 其る え 1 究 ~ ٨ す。 は ^ 2 其標 る 配き 枝多 ば 之 0 7) 枝红 す は 風す 10 先\* 0 で 茫ら 姿し 0 和 3 5

よ

ろ

L,

10

郭

=

編

め

T

居を

b

3

す

盛

花袋

1

b

T

更

3

12

述の

~

T

見み

ま

せ

**5**。

盛さ

18

極:

Z

投资

入北

就。

投入花の學び方

は な 足\* 扫 で ~ h 出て 72 T 5 5 8 あ 通点 來 W n す 多記 b p Ł ま 3 b < L. 砂なな Š ٤ 内言 B かっ す L な 夫を 5 < 1 かっ 知し B 斬き 3 T n n 花台 8 C, ば T 0 生計 道等 原が T 花装 斯山 ず B 道; 0 識し 形以 地节 仕し 1: 中等 1= 3 0 かっ 舞士 比台 ま 何先 傳云 す 3 は ~ 等5 以" 其で 生は T X ね 上等 T 呼: ~ ば 枝条 0 心得 拾T 0 吸急 72 な から 資し P B 足た T 护 B 格な 質な ٨ 5 n 3 無な な Ł あ え お P 體に 云小 3 3 3 < カコ 人 人 5 8 から 12 3 な 添 で L な ょ 0 ت n で ろ 2 ō え 2 7 10 ば あ L 力 先ま 初出 居を ば b 0 な 死と づ 8 3 つ 0 な 流3 T 7 す 8 12 3 思し 儀ぎ 何如 b は から 13 花は 想等 此二 枝卷 面影 B į, 3 10 通等 此二 から 自是 0) 花法 多品 修言 b h < かっ 此二 あ 8 0 は な < 72 花器 前き Ł b 0) 風言 枝卷 後の で 8 10 0 きる 稽は 1: 見み 項言 邪节 せ は 古 魔 h す 3 1-生许 枝鈴 花は -1-3 3 多 池の 重な は から 3 よ から

引 以上 花器 尚語 上点 3 他许 は は 0 投资 坊 別る 入いれ 種。 流 花光 0) 1= は 0 8 骨 0 投资 人北 于山 で 花は 7 あ Ł 8 3 云山 ۲ 称品 h ^ Ł 7 如 ~ 念九 卓芸 3 要 0) 下岩 點で 為 1-生い 聖 め 述の 1-H 云い 3 ~: 花装 12 à 0 カジ 7 7 あ 30 あ b 3 b ま き ま す すつ す から 之 から 次っ n 3 は 1-不是 现 編元 今ん To 云小 旺ら

8

0

5

L

<

其る

形

B

ょ

<

似

T

居を

b

\$

す

が、現だ

今元

0

盛

花装

は

其るの

名な

10

T

は

同台

\_\_

で

は

あ

b

35

於な

は

無な

<

古る

き背で

10

行な

は

n

72

P

5

で

あ

b

ますだり

B

當か

時也

0

盛

花览 0)

は

其での

系は

統

to

支し

那な

よ

b

受

H

72

け

n

3

8

實じっ

質ら

12

於

T

は

全意

で

異記

10

L

T

居を

b

ま

す

カコ

B

弦

1=

は

現以

代品

0

8

0

1

つ

45

T

0)

3

述の 3

る

Ł

X

1

3

L

72

盛的

花器

は

近き

代点

0

流

行等

花装

٤

L

T

退品

カラ

1=

勒馬

與言

L

ま

L

72

カジ

盛的

花器

名な

は

決ら

L

T

新

3

L

63

8

0

To

筑 Ξ 17:3

盛 花

盛

第

花器

近礼 代告 北 0 盛的 花器

引 見る 現以 B る Ł 3 0 今元 云山 12 ٤ 0 至於 盛 す ひ 灭章 2 n 花芸 72 ば 12 は 共言 B 間第 近 0 遠が 祖\* 代於 は で V に 京なう都 至岩 あ は あ 2 b ます。 73 7 b 始世 \$ Ł 0 世 8 h 説さ 5 2 8 32 \$2 12 あ かっ h B 3 き 0) で 漸泛 \$ 次じ 其る から 出でいる 諸は 要多 國言 す 10 3 は 弘為 10 大龍 3 京は 阪系 b 阪は 0) 滚? 地与 池台 に現場 方等 0 か 坊等 今え 3 0 0 最高 師し 如を 初上 範は 行な < 某な 旺; 家け là 盛い 12 で

多

72

あ

風言

最は

聖

器

1-

集あ

8

3

Ł

云山

2

0

から

本是

體が

で

あ

b

ま

L

7

唯生

72

花览

老

無证

暗言

失

鱈に

感

カジ

如是

<

差さ

1-

L

込

也

0

10

以為

得名

12

b

ع

可

3

3

0

で

は

あ

h

ま

13

h

で

す

かっ

3

此言

意い

1=

ょ

2

7

强山 3

65

T

交点

学に

7

30

~

ば

盛ら

花紫

Ł

す

3

ょ

b

b

鐵河

ろ

称り

0

字じ

多

造す

T

俠!

め

7

森的

花装

3

す

~

3

は

最是

3

適な

L

72

8

0)

第

 $\equiv$ 

福福

歷

邊~

3

3

<

13

る

道公

花器

0

険さ

方

**倒是** 

n

72

野の

原货

水等

声さ

の趣深

3

情

を

5

0

す

澤言

遊べ

等

匮;

13

天江

0)

處と 0 ね 0 でる は 72 で 其る b は 此二 或る 0 花坛 あ 虚り 0) b は 造り 花思 精な 3 花花 せ 神に 3 1-10 h は 花装 花蓝 於於 以為 38 T T 18 B 飾ぎ 盛も 盛る 及非 る 3 b 形容 ٤ Ł 72 書か 1= 7 書か かれ 55 < 3 T 盛り ま B B 花览 す 0 決為 は から 適な 何な 盛品 し 7 す 等6 花珠 盛。 0 0 ~ 本是 13 趣。 3 3 語 味み 來5 文な 6 Ł B 字片 無な 生品 花塔 多 < 7 用智 只产 は 0 ひ ナご 共高 無也 学に 3 種。 暗る Ě, لح ~ 3 ٤ 聖 L 色的 以為 T Q 0 見み 花袋 T で 聖 通? 3 籠さ は C ~ 無空 É 1= 3 東記 8 0

0 で あ b ま す。

何答 0 花装 神儿 自し 被急 は で 盛 彩 然人 あ 花塔 多た Te b 單だ ま 1-73 純湯 對に す 3 語 草等 1 し 摸\* T 水 聖 盛 換か 銀は つ 0 茂 12 ~ 字" B 7 L 云 0) を 7 其で 使品 で ^ 間が ば あ つ 7 投资 b 12 至し 紅言 入机 \$ 紫儿 花塔 す 當ち T から 0 は 盛 は 花法 單た 花装 無な E 0) 點で は 5 集 か 樹い 綴さ と云い 合が 製す L 草 し 72 森、或 Z 0 12 自し 3 1: 真き 前さ 然 は 水 1 喬 华 模な 述の 0) 水 自し ~ 難ざ 3 12 真 1-然人 投资 生物 對! B 入れ 模多 大意 2 L す 花点 茂片 T は 此三 0) 0 草等 かゞ 0) 然是 12 精い 木 盛 山。

花 近 10 定 0 盛 花

無な

<

称り

花器 82

12

3

観念

を

持

0

T

H

ね

ば

な

b

\$

せ

ho

生い

多

発力

n

結けっ

果台

堕ち

3

オご

3

à

٤

思言

は

n

き

す、緑

b

返か

L

7

申

L

T

初

1

頭背

12'

此言

事

かず

無な 3

只t 1

<

だ

盛り

花装

な

3

観念

念九

を

以多

T

す

n

ば

或る

は

雅が

致5

な

<

0

花坛

18

生い

H

F.3

かだ

T

は

是世

非の

森的

な

3

意じ

莪\*

を

忘\$

\$2

な

13

B

5

1

す

究

1

あ

3

0)

で

す

か

3

夫を

n

智

論る

ず

~

\$

必ら b

要

は

元

t

b

あ

3

~

3

会等

ع

L

T

認な

め

T

居を

b

\$

す

かっ

3

字也

義等

1

就。

T

理"

窟ら

は

中等

L

き

す

\$

7 思る Z 0 で あ b \$

郭

=

編

歷

花

趣る 3 ~ は 5 から 現以 ż 味る 3 無な P す、盛 本是 必ら 0 05 今ん 無な 要为 0 編心 で 花装 3 から で は は は 飾掌 す 其での あ 盛。 b 花台 般流 b かず 花芸 花袋 OF ! 36 體於 12 す、念 で 72 L 0) 盛り は 3 此二 研以 花生

### 盛 格

黒だ 自し 5 0 12 然 B 1= は 10 5 尊さ 大龍 定に 1= r 云い 家 0 な 規 Ł ^ 3 ば 矩《 云山 相等 盛的 £ な 遠の ت < 花紫 から 花的 ٤ Ł あ 則 投资 1-3 は 就 入出 と云い 無な 15 花戏 とは < T £ 只在 は 0 集 7: 同な は 之 合於 U 投资 \*語は 別的ない n 入北 18 神儿 を 花芸 生い 7 描き は H あ す 中等 3 Ł 3 古 軍施 人 かっ で 0) C) 流 意 盛り な 儀》 1-花花 b 花或 服! 10 0) を換に 生い U は H 7 北级 t 3 他拉 大震 60 1-時じ 8 小学 かっ 代品 Ł 投资 0 10 云い 入れ 差さ ょ 花览 は 2 0 1= あ 0)

此。 P n

前二

三四四

以山 T 3 かっ 3 0 下沙 2= C で 左さ 和 順。 流 す n は 右等 次论 等5 儀 が、 13 せ 盛的 1 花紫 C, 3 0) 述の 花塔 格な 32 0) B cz は ~ は 0 12 £ 3 は 花ら ٢ \_\_ 器き 當う Ł す 則管 1= か 0 然 0) カラ \_\_ 嚴以 全江 本是 3 0 あ 格な 御ど 體だ 0 3 樹 な 覽 12 Ł Ł 流 13 旦だ で は 3 つ 株が あ 儀等 云小 T 花装 b 0 b Z 0 具為 真台 3 かっ 8 す、で B 17 0 ^ 3 ---生 ٨ 才能 す 其る こと n Ŧi. 72 根え から 備で ٨ 前二 B 元に 13. 30 1= Ł 0) す 備を B で 2 T 述の 3 あ ^ 處る で 3 ~ b あ 譯け 57 3 は 何然 b 12 通益 す 等5 ま は b か す 参え 集上 5 0 其る 矢。 花台 合が b 張 詳 ま 得た 则结 L 步 b で 3 夫を 無な est. h あ ۲ で n b יול

Ł

は

\$

かっ

ま

す

1

據

2

12

花紫 に 用的 N る 花。

盤 花装 3 的 8 多 0 0 類為 集 主 0) B 1 ع で 合意 體に 用 で あ 0 1= b は ひ あ 滅さ \$ 生い 3 b す、従 3 け 多广 0 す 3 は 12 尤是 觀的 0 用約 2 世世 T 8 で ひ 花坛 配 す 36 水等 留め 木 せ かっ か 蛇言 は 3 0 h 籠或のるの 種は 之 要り 殊是 b 1= 類為 n 普 ŧ 1-は 1 は は 龜な せ 通言 觀台 流? W 筒? < 世世 かず 形常 儀 6 其る 花装 水等 0 10 蛇等 代於 花台 0 0 籠さ 器 p B b 龜、轡、徑 智 Š 0 1 1= t 花装 用 郷 水 留め ひ p 等 ま 際言 から 無な せ 盤さ 多 0 h 見み 13 ろ < 是世 せ على T 非の 3 は 0 ٤ 揚 cz あ な 8 合み j b 3 3 口台 な は V2 履め 多品 年第 \$ 0 < ば け は 3 當う 装さ 水る あ n

三五

第

Ξ

編

歷

花

盛花の格。

盛花に用ひる花器

あ

b

ž

せ

ho

かず

3

無望

論る

流3

後ぎ

花紫

1:

準ん

じ

T

相到

應

す

~

È

B

0

を

用記

ひ

る

は

す

ま

で

B

申言

せ

h

殊を

12 . 2

電影

邊~

な

3

多

表。

は

-4

時等

1:

は

水多

多

見み

せ

如

ば

13

3

D

Ł

は

夫を 流? b n 用計 せ ま で 0 h す 利き あ かっ == < カコ る 3 刺り 5 Ł 譚け 世华 其る は T 場ば 申言 水等 あ 以小 合か 3 L 下加 は 先 #

す

7,

云

T

之

20

は

多な

<

0

傷

合か

Ł

云山

£

に

北

ま

2

T

總さ

7

0

盛

花器

0)

Ξ

種。

B

是也

非の

1.

何ら

n

を

用意

ひ

如

ば

な

3

n

Ł

云り

Z

۲

Ł

から

5

無な

V

b

0 温度に

1: 儀等 n は 盛 h 花塔 な 流? 3 ば 花紫 G. 2 で 儀ぎ よ 1= 差記 は 7 ろ 花器 は 支が 居を 其意 L 0) \_\_\_ ~ 格な of. 才に b 5 無な ż 聖 0 5 五 す 竪な で 備び b 1= どこ 解 す 1= 多 或は 定に 引 かっ 具数 ろ B 37 0) ~ 横跨さ で 代か 其為 格智 妇 は 2 點で ば から 盛 無な 1: あ 了 0 花紫 < 何与 於だ 5 3 流 で n T 0 Pa 儀 は 1: は 7 ٢ 必なら 花器 せ 流引 は ع 儀 0) 無な ず 1 は B L Ξ 花器 ζ, 前き 5 角智 B ほ 1 IE's 1 形以 3 器 b  $\equiv$ 0 B 逃の 0 本品 角次 内之 嚴以 内? ~ 0 で 1 重等 1: 12 樹、一 無な 是世 通益 で 生い ( 非の 無な b V 株な 3 1= 72 で < 納き 8 0 Ł 花袋 あ 草 差記 3 め 0) b 支部 宜る 全だ さか 1-ね ょ ば L 體だ す ^ は な 2 05 1-カラ 從 T あ 3 割り 此二 其で b 0 n 2 b 間が 配以 ま T. あ 置ち 多 せ 流? T

3 15 盛多 す 花装 0 で で は は 不小 あ 等多 b 3 偏元 Ξ せ 角智 h 形以 かっ を以ら 3 E T 三 型常 角な とす で は 何也 ることしな うし ても納 つ T \$ あ る る ~ き等 0 で すい語 は あ ちたさ

b

ま

せ

h

で

す

カコ

1:

其る

例に

を示め

T 見ますと。









他な Vo 圖づ は 花台 は 0) 雜 木 體が 例识 = を示め を ٤ 編 陸な 墨が 草等 げ 盛 T 0 は 花 際は (四) は 限以 は 水等 は 格 草或の 0 あ 例识 b を示い 3 は 高る せ 物的 h L (四) 72 カラ B 3 は 餘 喬 0) は 水管 で 之 あ Ł 陸或のあるの n b に進ん ま は す が、(一) 水等 じることとすれ 草台 は Ł 8 水な す 陸? ~ 草等 3 を 取为 ば B よ 0) 合語 ろし で L

其が

12

盛 花 9 體

36 せ

郭

===

編

盛

逆勝 流 術 答 B 儀ぎ 天な 申言 手で 花芸 は 寸 ho 高か は 0 ま \_\_\_\_\_ 凡是 < で 樣; T 地与 B 床と は 無な を 床色 0 低公 < 花器 間: 天元 0 < と 置<sub>2</sub> 方; 12 L は 陽; 向う 置物 T 所治 地多 < 12 < 準に は 調かる ~ 陰ん じ È ~" 陰な 陽 で T B き 生い 0 0 あ 位か と 定\* t 和的 b W 合意 ま とぶること す 3 け つ かっ n T 3 ば 居e 如い 宜 何か L b 5 ま を な 忘ţ 0 す 3 で か 草; \$2 す 3 n 木 主。 から p 0 位、客 Š 取台 盛り 花芸 10 合な 心海 位がに は せ 室と 多 内流 It 5 す 0 本是 ね る 装き ば 勝がっ 1 飾さ 手で な L ٤ T b

A 床。 00 間。 00 盛。 花。 之 n は 云い ふさき B 無な < \_\_\_ 方に一面 で す かっ ら正言 0 方等 の 一 方等 かっ 3 見み

ょ

つ

7

共る

概が

略?

學が

15

7

ま

す

見み

多

T

插

す

~

ह

花装

夫を

n

<

心言

を用い

V

如

ば

な

3

n

0)

は

勿

論な

で

あ

b

まな

す、以上述

~

72

位の 1:

置ち

1:

3

10

12

西世

洋

室と

15

n

ば

應

接

室と

0)

卓育

子元

0

上される

は

窓を

際は

壁か

際語

宝ら

0

隅な

等

で

あ

h

ま

す

が、其の

位の

置ち

應

C

73

n

ば

床

0)

上之

置ね の

<

場は

合か

8

あ

b

£

せ

う、▼

12

床と

勝き

0

板片

敷等

0)

上之

或るの

は

違為

77

柳紫

0

上、机上等、

又主

12

L

T

飾掌

3

n

る

B

で

あ

b

ま

す

かっ

3

置地

<

~

हे

位的

置5

は

----

定に

L

7

居を

b

去

せ

h

例是

^

ば

日日

本は

室と

総言

1=

垂\*

12

15 2º

2

T

は

生

氣

1-

乏は

L

<

見る

え

T

見み

苦さ

L

5

b

0

で

あ

る

٤

思な

は

\$2

13

b

ま

せ

か

間章

0

體に

多

以

T

更さ

3

10

心方

す

~

3

は

勿言

論る ば

C

あ

b

\$

す。

よ

b

5

目め

1

な

3

水等

草台

0

P

ō

な

B

0

を

捕り

n

る

۲

٤

٨

す

n

ば

よ

ろ

L

3

b

無な

<

T

花台

器

U)

高か で

8

0)

す

かっ

5

成な

3

~

<

棄は 0)

下片

多

间部

か

n

B

0)

カコ

或るの

は

緣言

1=

かっ

٨

3

D

b

0)

かっ

0

薬は

から

水等

際江

下北

0

~

\$

ょ

j

花台

體な

を

整。

^

る

は

勿為

論な

で

は

あ

h

£

す

から

夫を

n

٤

共

1=

少さ

L

<

見み

下意

す

P

j

10

13

3

引 5 から ょ A A 蓮. 床。 夢る 机。 < 朏。 見み 700 物的 10 え 棚。 00 で ٤ 板● 3 無な 00 敷。 8 < Fo 日日 ٤ 00 0 本点 Fo B 室と で 上之 之 1 あ n 置お カコ か b 之 3 1: ま 3 < 見み は n 机系 す。 朓浩 は T 花台 0 め 床と 薬は 體だ 片常 3 0) 0 0

先言

で

花台

器き

0

緣言

垫

際な

す

<

3

わ

0

B

0

で

b

な

\$2

ば

恰う

3

存せ

0)

高な

1

B

0

は

宜き

L

<

あ

b

き

せ

h

蔓%

物為

7

かなが

\_ 尚語 正言 座 方等 應。 ょ 面光 敷き 接。 b 室。 0 右頭の 真: 見る 0) 3 草0 h は 中なか ~ 10 左 < 10 插" 方等 置ね < \$2 申言 す ~ ね 3 ば ま 机多 な 6 な t, B ۲ \$ 面次 n 無な ٤ は せ ば < 大震 ん、光 次。 ٨ 西世 13 抵い 3 洋 緣允 B 3 1= 宝ら 花台 述の 侧蓝 8 0 1= 體だ 0 應う ~ で 面常 3 は 接さ 床 す 應 L 間t 12 かっ 接艺 12 で Ġ 敷旨 室り 置物 あ 机 居ね 0 < b 卓ない。 0 際江 b 35 置お 1= 0) す、此 と變数 1 < 2 準。 け ~ 0) 7 卓な 3 b U 位か は は T お 置ち < 室と よ あ ろ 12 B 内法 b 準った L 0 0) ませんつ で U 中等 V; 7 す 央号

A

第

 $\equiv$ 

統

虚

花

盛花と置くべき位置

三九

す。

人だ か 此言 L 花法 心是 1: 掛 之 0 場ば 1 据す 7 枝卷 n 合か 面が えん 云 け は E は 白岩 かず 3 ^ 苦る 見み 地与 ば 味み 無な 0) L 72 人だ 前二 < 0 から < 枝 0 1= 無な T 普ぶ 無な から 格な 例也 は 通言 rj 15 他た は 圖づ 8 75 で 方は ٤ 必なか 多 b 0 あ 云い かっ 以多 5 で ま b B ず 7 せ ŧ 2 あ 見み 0 L 格? h h す 克 で B 合め ż 2 か ず 定き す 3 あ Ze. n 示り 挿き 10 b め 10 此二 ŧ 別ざ な L は 0) L す。 0) < 其の 天で 卓行 55 枝卷 ع (三) 他生 70 上 花台 かる B 圖づ 0 13 人心 花台 差記 器き 0 置\* 0 支が 型常 葉% < 0) 代常 中等 盛5 多 は ^ 標準のからじゅん b は 其る 央 花装 Ł あ 四 12 は な b Ł 方等 偏心 四 2 ま す 1 方等 L T 난 插音 T 12 よ 居る h 全" ば せ b 3 即沒 宜言 ば 然 見み ち B 中等 L 宜多 3 う ----央ゥ L よ 6.3 方は な で Ł to j 8 かっ せ 之 な 1= うだと 3 n 生い 0 0 で 見る を 7 V す T 例点 は b る

第

Ξ

花

1 其る 花装 す A 其で 内台 10 窓。 3 配色 12 3 から 際。 8 肝炎 3 0 窓き ろ 要多 注き 際は で 花台  $\langle$ 意い 1 あ 體に 多 置ね 0 b は 念だ < 色な £ 其での 0 ~" す 高力 から T 雑さ 尤是 3 低い は 花袋 b 8 12 準に 随た 折5 は 盛 光 角な 花紫 2 C 線艺 0 T は 3 花台 を 其で 他た 0 體信 受う 配品 0 は B < 合が 生 勿 \_\_ る 12 花装 論な 向雪 注 ٤ で 引 Ł 意い は あ 3 違が かう を b 最是 立 せ S ま 5 8 諸は ね す 難 激品 ば 稻Lo か 3 な 0 夫を L 結ば 此言 3 \$2 b 果公 B 水 Ł 82 多 は 0 多 共品 來記 で 勿 集かっ 10 す あ 論な め 色が B b で る 0 0 ż 配は あ 0 で す b で 合意 あ ŧ す 10 か b 3 す 注言 かっ # 殊さ 3 意い から

上清 ŧ かず 3 間が T 7 b 3 A 20 0 向智 及主 隅。 of. 這は 或ある 1-隅る L 圖づ は L 72 12 Ł 1:0 花装 人公 置お ō 入り 0 0) な 3 處る 模的 す 時を 置。 の正言が B T 3 0 5 ع b 72 樣 で 1 (0 Ł 説さ 3 は 5 j 77 直電影 は 花。 此二 1 8 8 1 す D C 0 原产 盛的 13 0 ょ 0 0) は b 合が か 或る 客やく 向包 花紫 ż で 2 1: かず 3 イ L は を 之 之 T す 服め Z け あ 之 0 72 正 一角な 視し 異 置も n n ょ から 1: n n ۱۱ < B 併品 1j は it 線は 0 面が ば 0) をよう 西世 す 12 < ع 角色 多 L 1 77 方 洋分 就。 ٤ 外出 塘城 7 2 ~ をしてき 0 ع を正面 面が 室と 所出 E B n  $e_{j}$ n n P は ٤ あ 0) 面が 7 ば 方 0 50 で で す 隅さ 勿言 は h 7: 双音 は す 2 Ł です、ご 論な 3 次つ ま 這は ٤ H 方等 ٤ カコ n す b 3 す 入り 3 す To 包 を で 2 X 正面面 正面 b 迎想 ょ あ 0 0 かっ 73 ~ 0) 闘っ B n 3 b 15 ٨ は至常 来た ^ b ま Ξ 弘 12 と云い は とし とす 3 花装 0 2 順のん 樣 は す、文法 す B 1 72 ٤ 即落 あ は 投资 造う ō 時も L å 7 で ~ ち (一) 投票 入いれ 客 で b 1 差 た 7 7 3 あ 其る 3 ....A 入れ 花装 は Ď 支部 は 0 V b 方等 花览 居を 圖づ す 重 0) 方等 b 至し 歸か ^ ま を正面 136 2 ٤ 置も 0 雕等 面や b 告う 3 は 寸 併る す、光 場は ま L < で 時き 多 8 あ H す、成 場は 合か 7 步 T. [1] 2 は b 少 n 容さ は扉 此二 7 合き B E 侧交 H ど まは Ž. 述の 此二 0 す カジ 面常 程題 કે で から 3 せ 多花 0 3 共る 0) ~ んだと 0) す 70 1 左さ 樣多 置き 3 は B から 見る 室り は 75 ...0 原了 ۲ 方常 方は は 0 B 之 7 内尔 B \_\_ 置着 \_\_ ع 5 0 應 本に 多 1n 歸心 1-突背が 方等 で 居る 道為 関あ 就 < とし 來 かう 3 す 30 理是 V ~ 第 3 5 75

四

邻

 $\equiv$ 

綿

歷

花

盛花と置くべき位置

あ

b

菲 = 編 盛

北京 双声 B 岩。 室と L 扉 0 模り 0) 樣 反は 對だ 1: よ 0 方は b ま 向雪 し 1= 置も T 主。 < 人心 塘城 0 合き 椅い は 子 イ、 0 77 ٠ در 座さ から 0 定章 Ξ 方は つ T を E 居を n 面常 ば ٤ 强な す 5 ~

かっ 及北 定き C 30 IE; ŧ ま 面常 3 せ ٤ D h L 時智 カジ 客 T 1 苦る Ł は 其る L Ξ 方等 場ば < は を 合か E; あ 1-面常 b ょ ま Ł つ せ す T h 3 何等 かゞ かず n 之 ょ から n 容さ ろ 13 L 0) 椅b は 15 イ、 で 子 す ٤ 17 かず な 0 花或 る 方は か 智 何等 は 正面 花台 n Ξ 器き カジ \$ 主は 方; Ł 0 は す 都? 人に E; 正常 合が 面於 3 0) 當う 椅い 0) 等 Ł で は 子, す 10 あ







即在

5

圖づ

0)

は

扉

で

あ

b

ま

す

かう

宜る

L

<

ょ

0

T

3

1

は

b

F

な

3

木 0 配出 置

草

圖づ 12 何与 示品 n 0) L 點だ 1-12 線だ あ 0) 3 智 で 以多 ٤ あ B T b 同等 L ま 樣沒 12 で 0 あ は る 人的 口台 Ł から  $\equiv$ 

盛り 花紫 1: 用智 ひ る 草等 木 0 配告 置も は 之 n 8 流 俊节 花器 0 山道 里》 水さ 10 準に じ 7 木ŧ は 高か < 陸か 草含 は 次 3 に、水等

あ

b

去

で

B

念力

0

為た

め

1=

申

し

7

お

きま

す

が、盛り

花器

森的

花装

で

あ

る

ことを心

1

持的

つ

T

居ね

3

かゞ

肝光

要多

は

で 弦 3

<

b

£

武公 正是 な 1: < 3 脊· 水等 は 離な す 草岩 低 L ~ 0 く、文章 T 高か を あ b È 抓さ は 下岩 あ 63 72 す 申言 B 12 b 木 す 3 0 す 0 せ カジ ٤ ま す から ~ ho 陸 から 本是 で あ \$ 此る 來 B n は 草台 場は ば 帰い な あ で 木き 通3 合か あ b n ば 0 で 1 b ま W. to は せ 内部 は ま h 流 1 あ 論な す 又表 2 b 木き 儀音 b 喬! は 花装 之 n ま か 木 す 高か 12 n 7 用智 が B < から 温い 併品 區 陸な 陸か ひ 水 る 別ざ 物為 草台 L Ξ 陸な 智 ٤ 0 は 才は 水き 分5 草或 低 す く、文元 草等 ち 0 3 石或の 為た 類為 か は 陸か 水多 智 あ め は 1= \_\_ b 草等 草台 ٤ 器 陸な 煙だ ま 0 内京 水等 0 物的 10 す 花装 入り に 草。 た か け n 5 B 留め 海 是 3 之 を 時等 P 12 使品 砂点 蒲等 Z 生い 1 かず 出。 は け 0 例此 生を B 1= 少 は

す

珍常

L

な

n

ば

陸な

草台

を上江

う

色 配出

置。

凡之 あ b T 3 0 色为 す 郭 か は  $\equiv$ 3 其る 編 配品 室り 内ない 合意 盛 0 1: 巧 於物 花 拙き け 如い 3 何な خت 萬 木の 12 種し 配置。 よ 0 装飾 つ 色の T 配置 とし 美世 感な 7 を 星に 用的 し ひ 或の 5 は n 3 僧言 盛 厭え 花装 0 1= 感な 於さ 35 覺は 7 は 克 此 L 0 め 配問 3 合意 3 多 0

四三

巧芸

で

0

で

あ

b

\$

す、で

す

かっ

3

草等

水

0

配は

置或あるの

は

色的

0

配点

置5

0)

上之

カコ

B

大意

輸沿

0

8

上之

1:

せ

扫

ば

な

3

花法 0

0

10

上之

E

す

3

心治

持

で

生い

け

3

から

ょ

ろ

L

3

大流

輪に

10

F.3

12

置も

b

7

は

花装

格

好

かず

整

U

悪に

r,

8

花装

倚筐

心得

1=

ŧ

で

云い

2

7

お

3

ま

す

**カ**\$

大だ

輸沿

F

小う

輸え

0

取员

合は

せ

は

大だ

輪沿

30

成な

る

~

<

下北

1:

L

7

小ち

輪に

用計 £ 用品 用 1 から 3 み b す す せ 0. す N す 12 \$2 3 る T h かっ る 3 ば ٤ 此二 取员 宜る 1 1 B ۲ 場は 云い 0 合は な 木き すこ B L L ٤ 合き 配片 3 L 及艺 T Ł 0 は 置ち 1= n T 編 尤是 ٤ N B 事 動き 之 12 限な ۲ 心言 去 夫を 3 B かっ から つ ٤ n せ 取 之 n す T 肝沈 B 10 X 合は n から 黄き ho ~ な 流? 使記 要多 為た は 菊 L かっ 儀ぎ で 0 Z 木き あ め 57 3 T 花装 花 は 0 捣は 山龙 物 30 を で b ---ほ 里, 合か 13 £ 3 1: b سلح あ 水ま す、從が そ n 花台 其る £ 殿に b ば 0 \$2 則智 他た す 格な 3 格な 木き B で 0 2 で す つ を失い 成な 草台 白ま あ L は から T な 色は 7 3 b 無な 然是 盛 2 n ま 0 が 花装 ~ 8 4 T < ば 花装 L 通言 1= 其る 是 此二 草な は T 0 L 捕い 不 0 0 其る 場は 面常 T け 可以 配は 同 他左 合き B 3 で 出 置 種し 假た 0 は 白に は 12 せ 12 色が 命 0 白岩 F 色品 は h ょ 3 は 菊さ は 黄き 誰た 0 かっ る  $\equiv$ な ----0 西己は 0) n 3 1= 1 位か 1: --b 置等 し 夫を 越 對に 以为 黄 色为 ٤ 1: 8 四四四 To. す n L は 72 其る B \_\_ 1 72 之 次じ け 定に 3 體に は ۲ 配は 位の は n, 0 B 上 强し 置 Ł は ٤ 格な 適な 位的 30 は L で を から ~ T 宜等 菊き 1 あ あ 次? あ る 道 b b 3 置者 13 70 b ょ

 $\equiv$ 

D 場は 合か は 共る 雷な をご上之 1-使分 N 満え 開於 0 B 0) 30 下岩 12 L 7 宜为

### 禁礼 花 嫌言 CA 花器 忌" 及 花器

流 角な 進に Ł か 捨ら 0 b で b せん 3 後ぎ 花装 生计 7 は あ 花紫 花装 無等 は 3 今日 で T 3 2 尤是 見み 未な 3 1= T あ 3 とも 更 性は は 名な 72 5 忌い る 8 る 禁 質ら 論る 禁礼 み 0 差 よ .... かっ 支記 定に 0 花台 花器 3 b ず 花台 2 花装 用 L 或る 之 < る 0) ~ 3 等 以此 0 学堂 72 W 近き 如言 n は 説さ 無な ろ あ ~ 垫 b 忌い 3 b かっ 總言 は 飾掌 は 無な は 3 63 括 ま 3 矢。 化紫 集上 b b あ ر ، الس す 2, 張は 花装 b 禁花嫌び花忌み花 は 合意 L 0 とす ま かっ 3 と云い 古 し T b で 評さ 3 花装 生品 あ せ 來 72 息 盛り 花台 花器 3 る h 花台 す £ بكا 花装 2. から 體に 0 b 道等 る P 花装 ٤. 其な 格な 1 5 1-多 時 0 云山 云り B 挿さ 1-で な 於だ 以為 は 或る 準心 之 L T Z 2 所出 7 あ 處え 方常 論な ず 3 n 調が 用智 は 0 美観 多 0) Ł か 固 ぜ ~ で ひ 宜き 適な は 守る ず ž 3 D 一般を 見み 用計 E 種。 は 的智 ۲ を 盛り 至し 苦な す か ٤ 類系 削を 令~ 75 略式 3 當ち L 花装 3 説さ k <" ٨ はいい 3 かっ 恐を で かっ Ł k 何也 3 1 あ 0 3 7 n \_ る、元と 式 5 花装 花装 凡其 3 启を 應等 カラ 嫌言 3 0) か 3 U 無な で T ょ 限等 花装 ٤ ひ あ T 0 0) 5 花塔 云 0 b b 物的 75 正生 3 3 挿さ 内分 其る は Z 事行 3 5 4 ינל 流 で L 云 體に ٤ ば は 5 3 T 儀ぎ B 時也 2 ょ は は 8 宜る 集 兎と 花装 生 i 代点 n 0 b 花装 就っ L 譚は 3 合意 3 1-12 取品

四五

第

三

編

盛

花

5

で

あ

b

3

す

か

3

\$2

1=

3

から

L

65

で

せ

ż

郭 = 編 盛 花

併品 説さ \$2 T 全流 方等 ず 應う L Ł か は 然" 法监 ~ U 後言 0 3 强い 没你 1 30 T 者も 嫌言 7 す ょ は 變元 0 八中 2 ひ 3 3 勿 化台 調点に 1 花装 釜ま ٽ 論な ~ L な Ł L ٤ 3 で T 説さ 2 L < 8 8 あ WD 2 は 7 云い T 出て る < 0 最多 居を 殊 居る で 來き Z B 强等 B b る 1= な 12 0 據は 穩范 き 毒と 及北 5 盛 で 63 當ち す 草 ば か 古 花装 あ で 從 前诗 3 來 な は る 宜言 然 近急 つ あ 45 假を 0) カコ B T 3 会は 命 説さ 代於 3 之 现以 花装 嫌言 10 で 1 假管 今え n · 11 あ ひ 狗等 至於 令~ カジ 用智 花器 生 To 3 泥だ 0 斷だ は 5 だ 忌小 す T 花装 此二 楽る D 2 3 世上 カジ で は 0 から 禁礼 花蓝 1= 10 あ 説さ 容 ょ 花台 13 8 出台 3 易い 1: ろ b 及艺 5 Ł 57 準に 12 L 7 ば 3 ٤ L 下於 C T 3 13 0) B カコ T す 3 居る 美 į, ٤ 矢♥ ٤ 插h こと 3 感か す 張は کہ 云小 H 穀こ 10 \$2 b 7 は ع 類為 損き Z ば 其で 굸~ HIC 居っ 死し 7 矢节 時を 和 來き 3 花台 生计 2 13 張は

雨

者品

0

調

和的

残れ

花台

0

類為

そ

03

範に

園の

12

於於

0)

から

多品

43

ょ

か

妇

ŧ

す

カジ

### 花器 數等 لح 枝然 數等

で 盛 あ 花器 9 は ま 流 す 儀著 H 花塔 n かっ بح 3 B 生? 其為 n 格 12 を 8 破器 0 る Ł と云い す 12 2 ば 0 其る は 凡は 罪が T 竟花 0 格次 0 は 體に 本是 18 來: 架; な 12 \$2 L ば T 流3 居る 儀等 3 化发 1: かっ 準に 5 0 ず 1 ~ ع 3 で 等

121

0

狀

態だ

1:

應

b

近意

fth

武士

0

花装

0)

本是

能の

を

引 手 0 花 生 以上述 嚴意 應き 處と Ł は 内言 n Ŧi. 合品 To 枝色 七 ば L 1: 兎と 流 數学 < 3 九 3 ろ す + L 儀ぎ 及を 枝卷 カジ ~ B 花紫 無な 來 角智 3 数な 7 25 處 或ある 種も 大意 使品 C 0 2 13 如是 は ٤ 12 輸え で は <u>ふ</u>の 類は 盛。 處さる 共気 は あ 花袋 350 L 0) 花器 数学 努を 數分 b 數等 数学 数学 T 1-ま 重 は 1= 見み は ょ 0 め 1: 如い つ T す 就っ 用的 凡意 3 何ど 挿" 奇 何如 7 カコ C 7 Ł j 03 け 盛り 數方 6 二四四 偶等 樣的 北る T かっ 凡之 ٤ 方常 を 盛り は 数す 0 花塔 云 云小 用的 花装 時等 30 制法 7 0) 嫌言 限以 は 1-内态 U 10 八 Z. 無也 容ら 3 かだ 苦る + カバ 1: 0 論る 之 ょ 0) T あ は T 1 流 5 春 3 3 如是 n 略ほ カコ ぼ 1-取员 3 數方 かっ 儀 から 5 花装 述の す 合き 数字 ٤ 增多 多 10 ~ る 난 Ł 10 用品 申 1 減災 用的 從是 盡? 0 L 0 から L ひ 為 種品 ŧ L よ T ひ る à す ろ 類為 居を こと め 12 ~ Da と、枝条 は ے है 1= 答 L b 勿言 で 盛的 -( Co £ ٤ X 数学 花紫 論る 13 あ あ す X 花装 ٤ b 0 け 73 2 b ۲ 數学 L 7 ま n 2 ま 種。 ٤ す。 7 す 3 T あ 花器 3 b 類為 何恕 あ から 流 等6 は 種場 ま 然ら b 小さ 類る ま す 後ぎ 0 3 即在 受 喻? す 花装

は

最是

B

から

其で

物高

13

ち

で

は

郭

Ξ

編

113

花

花敷

枝敷。

盛化の

が挿け方

四七

ば

之

22

多

製

用き

す

2

3

は

至山 ば

借う

0

یے

で

à

b

ま

す

6

す

かっ

3

此言

別で

於だ

T

盛的 3

花装

1=

用智 1

10

~

3

花点

0

数な

或5

H

3

1:

あ

b

寸

3

す

38

盛的

花塔

本是

意い

1-

差

支が

^

0

無な

5

程

度じ

用語

V

得久

~

程に

度と

於さ

T

13

盛り

花装

0

格

0)

感

け 3 は 何当 j ナご と云 V ま す Ł 次? 3 0 通品 b で あ b ま す。

30 C A 7 花。 生い 先 器。 づ 00 手で 整 順で 備o 多 る 花台 器 ~ 3 は 前さ 12 述の ~ V 12 通点 b ょ 平台 物的 L 12 限等 5 ま

最もっと 通品 A ~ 8 b £ 置。 肝か 共で ( 0 かっ 或る 要为 位の ~0 置与 花法 な は है • ۳. 1 西世 據● 留い ょ 洋方 所· Ł で 2 宝と 然し 00 7 あ 0 撰。 插" 卓元 定。 b ま < 子ブル す。 0 位の ~ 3 上之 置も 生い 花装 12. H 1= 0 置お 置お 12 温度な 花片 < 1= 是 ば ~" 加办 置お 3 減以 1 カコ 3 2 0 ~ 步 撰だ \$ rj 場ば 定に 和 ば で 所 な あ 即在 b b ち す、そし ま ŧ 床と せ す 1-カジ 置も h T 之 其る か < 3 n 使品 ~: 捕い は 3 L < 前さ か ~ 3 12. 床と ž 草 1= 3 脇き 先 述の 1= 木

べ

12

7

置が

<

1

應う

第点 組な あ す A A 花。 配。 n Ξ 智 ~ 先章 置。 00 ば 次じ 3 撰。 直 ۲ づ す。 12 定。 Ł 胸部 L L ~:0 で 1: T 72 \$ 0 0 あ 書が 100 ょ 以 で b < 組· ろ 上的 あ ま ت す ع b のことが Co કુ で H 花装 す 0 n あ 2 یح 體が b 念は L ま 8 梦 よき てから 場は す 加い 所以 何か 之 ŧ ょ n 0) 1= 斯° 撰 は 振い n 本是 ば £ 定员 < 次。 Ł 12 來自 ~: 定 3 ょ な 3 にからかせ ŧ 0 n か 共る n ば 7 ば 更 花台 配に 若も 器 置 用 5 L 意い 1 10 多 花装 種な 花装 如い を 留め L 3 留と 何か 7 0 B を 1 位の 入い す お 0) 置 4 で n ~ 72 を あ 3 3 改芸 花装 b 10 かっ と云い を まな 方き め 3 撰名 す つ 必ら 7 3 b か 成な 要为 3 わ 心る

四八

け A 第。 7 其る ---0 3 枝。 使か 15 途が 3 30 T 胸は 0 使る 中等 2 で は 略日 ~ 此二 3 ぼ 0 花芸 定意 天江 0 め 撰な 0) 3 枝秀 定い 0) カジ で 智 IL.L 終社 あ ٤ n b L ば き T す。 用品 番点 く 10 3 拆t B す 0 ~ で 3 あ は 云い

£

ż

で

B

無な

<

天花

Ł

佝偻 非の な 3 3 念力 B 0 ~ 為た 最高 枝卷 初上 め 1-12 で す 抓" 天元 他生 0) 3 枝 力 枝卷 ば ٤ は な 前き b ま 1 せ B 述の ho ~ 12 通品 b 總さ T 0 花坛 0) 中言 7: 番ば b 高か ż < す 上之 1-か 何 3 此る U 枝卷 3 は 枝卷 是世 で

あ b 3 す。

挿さ 3 强比 A す 地与 第。 7 \_\_\_ 納る 0 0 ..... 枝• で め 枝し T あ 仕し を b 舞3 以多 天ん ま す T 12 は 陰い 次。 から ね 其る 陽う ば 0 體は で 聖 な 定意 挿さ 3 は 前さ す め な 0 1-次。 0 述の は と云い 3 地。 ~ 1 12 人儿 0) 2 以 枝沒 通点 0 下· で b \_\_\_ 番花 不 0 は 枝 低公 等 あ を心組 < 遍元 b 插<sup>3</sup> 3 ----す 角\* せ h 枝系 形は 0 英心持 L T 0) す。で 中等 12 通品 1-あ で 納き b 派を b 插音 め \$ 3 ^ せ とし す、斯が 3 ば 云山 宜き 7 < L 2 漸だ 72 4 處る 0 次じ 7 天ん 1 7 で

E A 整。 多 美。 ---通品 第 b 三 以此 跳なが 稲 め T 0 盛 順序に 見み 花 3 で から 抓さ ょ L n 盛 花 終な 0 い、尤 2 挿 72 UT B 13 方 生 n ば H 7 全地 其で 畳が 場出 0) 風さ で 此位 麥儿 から め 整。 72 2 10 7 H で 居る 3 は 四九 不 かっ 小可ま 否な B せ ٤

h

其高

場は

云小

L

すの

5 T よ 間以 2 其意 る To 13 居を 5 ば 場は L 8 見る ٢ 0 1: T で かっ 0 T Z 7 せ b BE T 那是 宜 かう は 離な 魔章 ね 本是 す < 無な 後き 出て ば n 宝と 1: カコ 5 で 生 T な 6 な 來き ٤ け 見み n 7 全艺 3 T B ` あ 3 ば 體だ ょ 居ね 限が 失量 げ から 流? 0 5 る 策。 儀等 b よ 72 組 1: 目記 ま たい 花装 際は 3 丁广; 見み 算.<sup>9</sup> せ 1= L 3 之 T で 定 同 か 0 5 から 12 8 枝 其で n 樣; 終さ 枝然 置 上之 盟さ 护 It 3 3 < 切き 面言 で B ٤ 場は ~ 3 白る 直答 横き 置お 所上 35 な す 1 < 揚ば < 10 h な \_\_\_ 据す 所出 ~ ~ だ 3 聖る 3 元 5 1: 方诗 此 離な 枝系 場は 7 据す カジ 0) は n 所出 反か 元 花装 直往 よ T ^ 0 T かっ は L 此言 其る 7 見み 今ま 切き 方5 ま 2 劣を ---72 少さ 3 かっ ٨ 種。 b 3 か L で 0 0 ~ 趣なり 据, 8 < 3 又表 す 知し 此言 B 西北 え を る n 方 洋 T 0 深を な は 室と 見る ^ 3 いと云 13 切き な 3 る 8 3 b n ۲ ۲ あ ٤ 捨す ば ٤ n 直落 Z T 約 で ば Ġ す、 B L 3 あ 及非

## 日本室の盛花と西洋室の盛花

< 今 8 ---つ 0 ٤ 言い 問く S 別ざ 延? 多 L す 3 L 3 心 12 要 から 0) 同家 あ C 3 盛ら ĭ 花塔 Ł を で 捕い あ け b 3 ま 1 す、何な 7 校せ B な HE 本是 n ば 室と 其る 1: 光線 置ね < 0 B I 0 合か 3 10 西世 於さ 洋 T 室と 叉ま 1= 12 置物

宝ら

内部

凡之

7

0

裝

節

12

於さ

全流

然光

罪;

10

L

T

を

b.

36

す

かっ

3

夫を

12

1

用智

ひ

3

盛5

花装

は各共

附一

近

0

7

0

近〇

Ξ

洋3 of. 器き 室り かっ 物で 13 1= 3 相等 は 風言 之 姿し 應 20 多 L ٤ 以為 7 調 反に T 對は 色岩 和的 1= 彩 多 花台 計は b 葉含 餘き 3 Ł b ね B 1 ば 1 13 ケ 濃; b パ ま 厚う 15 せ h 色量 彩品 で 4 す B 聖 撰名 かっ 0 は 5 35 成在 日日 ょ う心掛 3 本品 式片 ~ < 0 用 宝し け ひ 内法 る 1= n から 用 から t ょ ひ ろ ろ る L 盛。 L L» 花装 いり から は

西北

穩設

### 盛花の練習法

す、と 何答 L T 事是 俗意 云小 语言 志 à 12 すぎ 云山 7 實問 1 2 地与 L 初 程以 T 0) 古 B 30 稽は 練な を 古 す 習い は は 3 肝光 無物 J. 腎に 論る b 無な 40 で 郷で あ < ろ b 7 精芸 き は す 神上の 75 から b 0 併品 去 練れ L せ 盛5 習上 h 花装 かう 0 方等 0 練れ カジ 好; 習品 果公 は は強い 70 得う ち 遊言 3 木 8 を 0) で 質 地 B 手で b 12

處きる ろ T か b 7 接き 6 森し し、趣 精 林? rj Z' 或あるの 神上 n 等 は L 3 其る 0 T 0 風; 練れ 草等 8 加力 光的 郊外公 水 0) 習品 cz 10 老 で 或る は 手で 親先 0 自し 10 は 何也 L 寸 插 然 う < 花装 見る 0 す 3 風雪 1 ٤ n 3 き 力が L か と云い 包 つ 7 で 形然 B 7 器 夫を 其る Z n 記き 3 32 1 1 盛 憶さ 描言 12 3 描き を L 花装 0 入い 辿た を L 0 本是 常 b 72 32 和語 體に 1: 3 ス 腦う ٤ ٤ 葉為 5 云山 す あ 程り ツ 6 3 1= デ 2 或為 處る 理言 即次 1-は 木 L は あ 古 既さ 0) 7 3 枝 今 1 0 る 再品 < 0 で 18 名めい 大な ----0 す 樹い は 語り 道の かっ 最もっと 1= 10 6 ~ 提至6 努? 平高 12 b t 素を 通道 め

郛

 $\equiv$ 

縞

虚

花

日本室の盛花と四洋室の魔花。

盛花の

練習法

Œ

戦い 花片 數常 智 度な 多世 捕さ 3 かっ 小さ す 0) 内言 質ら 輪? 地5 12 0 花装 0) 種品 お を 廣大に 稽は 云的 古 £ 1 よ な 云い 5 花装花 は 遥点 園で n かっ 1= 2 1= 見み 趣。 勝 72 味み 7 る 此二 0) B 湧b 0) 0 < から 花台 B HIC 則言 0 來き 1 準だった で る あ で じ b せ T うえ ま 捕さ す L L 7 7 御世 其る 覧え 記き な 憶さ 3 を 5 其る 辿さ b 結けっ 果台 0 2 は

発力 宗 倚答 道等 以に言 あ せ 方等 L あ n 前さ 3 家け 法 12 W T b रे ょ 1: で は 生世 で 夫を 走 は 最ら せ 8 は h 氣き あ n す 流 h 8 再為 秘の B 0 b 12 かっ 儀等 か 水等 三章 無な L 大花 3 B 花紫 ょ 花台 5 揚き 述の す、如 T 切ち 5 つ ٤ 道 今は 法! ~ を 生 な T 云山 其で 何办 B 3 花装 72 ٽ 手は 1== は 處 方等 花装 通信 Ł は 12 練れ 志さ す 法法 0 h で で 生货 體に を 2 投き を 持 生 あ あ 花装 を 積? 5 スに 述の 調。 5 花器 b る 3 雪 ٤ 花台 扱等 は £ ~ 0 L す ~ 0 盛 3 2 其で す は は T 72 花装 3 15 B 勿 處と 勿ち 法监 H 見る 等 12 當だ 論る 論が 水等 1 n 3 で は 凡江 つ の بح 水等 よ で ت で 是 て T す。沈 揚が る B ٤ 揚げ あ 生計 \$2 此る げ Ł 次。 は 法 b 以 花装 事是 方常 上等 は ž b 出了 かず ま ٤ を 等 云い 1: 之 來き 不 す 0 L 特を 手場 à 夫を n かっ 滿法 から 諸に T 10 練れ B n 8 如 足る 夫を 説さ 0) 秘的 申え 等6 0 る で 骨き 0 n Z 事也 統の L 如い を 子山 譯け あ ٤ X 加益 或る 味る 夫を 忌 何常 共 で n を ^ 輝だ 15 n は あ ば 12 赤さ す 最多 T よ を な 口言 b 花芸 3 露は お 2 活い < 傳え き 3 1= 0 41 T É か 心心 申蒙 な す は 要多 1 から 保管 す 3 生花 L か 要多 から 述の す。 5 T 氣き 0 3 な あ ~ 見る 0) は 申を 之 it から 12 b 遲5 手は ま 水等 L n あ ま b 速管 練れ せ 7 B 揚げ す、そ b 0 は 5 各な 花台 1 0 で

正

郭

歷

落

水ま

河边,

水さ

井は

水さ

の三

種品

とし

T

あ

b

ます

が天だ

落さ

水ま

Ł

は

雨あ

水学河

水さ

Ł

井は

水さ

とは

河湾

の水学

7

井の

戸と

水多

で

あ

3

۲

٤

は

云い

Z

迄き

b

あ

b

3

せ

ん、虚

で

池片

P

沼電

0

は

此

0

河办

水が

0)

部》

12

届で

L

双剂

井ゐ

戸と

水等

然於

B

車等

木智

0

養しな

S

方常

最多

B

密る

接さ

關係

あ

b

きな

す

0

は

水等

To

あ

b

ま

す、此

0

水学

智

大な

别言

L

7

天だ

4

す

で

0)

1=

## 第四編水

ひ方言 水気 大き (用

草等

木

養是

水

凡之 ho か あ 5 T b 如い 花装 ま を生い 何か せ j な け ٤ る B 草等 B 共養しな 木 うとすれ でも最 ひ 方常 ば先ま カジ 8 整。 大な づ は 切ち 其る なは 和 養ひ ば 折ち 其をのやしな 方於 角な ) 0 ひ 3 方常 手で 究は 0 で 内 め あ T B b ま 全世 お すがい < 然 必ら 無也 要多 駄だ 何か カジ 骨間 10 是世 手で Ł 非の な 際語 無な つ ょ < T < 7 仕し 生い け な 舞 12 b U ま 花坛 ま

 ば

15

b

3

せ

h

カジ

之

n

华6

多

今年

ーク

<

过热

入い

2

T

良美

否

多

述の

~

ま

す

と第に

---

1

雨の

水多

0)

ょ

5

郭

四

水等の

1-

は

共る

深心

浅花

1-

ょ

3

區〈

別る

或るな

は

汲《

深記み

72

T

0

水等

と 没 く

み

お

3

の、水舎

0

别為

ち

あ

る

Ž

Ł

多

心得

和

五三

法 汲《 1-勿 殊 3 塊は 論る 3 1 1-は 3 水多 で 別る 0) b L お 或る 草台 ٤ 煤 7 あ 5 13 士言 斯山 T は L b ま 30 時じ T 用品 多 道等 火の V 季 す は 次? 0 池片 1 2 3 で 3 ----或あるい 1= 般 ょ 燒 から n は 河か 10 よ つ かっ 0 行な 沼a 7 5 水ま 72 ろ 冷台 は 井る 0 は L 0 声! 水等 かっ 流語 多 n b 水等 入り 7 ぞ 13 2 n E は 0 n 居る L n 暖た 早等 B 激诗 T る T 其る 朝 成な 0 かっ L お 1 H は 何等 3 15 rj 處言 汲《 ば 梅 n ٤ ~ < 雨う 12 よ よ 0 重 區〈 b ろ 0 L ~ 73 別る 3 B L 頃家 7 礼 澱 1 B B ば 5 から 斯 壶? 悪な あ 0 生い h ٤ で < 水さ b < かっ 居る す 瓶か は ま L ~ T É 3 1: 不小 す n 花装 河道 ば 雨か 可以 か お 水系 ま 3 É 0 0 水等 出場と 勘太 水学 ま は 多 せ 受う < す 0 腐分 h にう 及表 ह カラ 方等 3 H 好品 憂, 华流 應 入い 雨あ カジ L ひ n 水等 日ち ず よ 其る ろ 夫を 0 から かっ ~ 貯算 深心 3 L あ 20 藏言 日ち 後花 は 1 5 b

ま せ ho

尤き

8

以上

は

1:

W

~

30

15

け

を

~

72

8

0

で

あ

3

35.

す

から

L

n

を

1-

h

使記

水等

は

何

j

L

T

8

腐智

b

易

5

b

0

で

あ

b

1

0

5

0

遲

速行

から

あ

b

345 ~ n

す

即清

5

保管

5

0

t

27

3

す

かっ

5

水学

から

腐る

ば

花袋

B

保意

5

難だ

10

3

3

1-

は

必公

6

す

毎は

朝

取と

b

代如

え

3

P

3

1-

生計 花芸 用智 水ま 質ら 述の 舒加 之 花台 器き

きな 花台 な 0) す。で 器 で 3 は あ 5 花台 錫艺 す b 或るの か 3 器 5 は す 0 及表 水等 流 陶な 殊 儀 器 用 1-は U 1= ょ 3 夏加 2 番ば 時じ ~ て 35 で は 腐る は す 花台 花台 器き カラ b 記き 竹き 易中 1= 0) 記さ ょ 65 或る 底 8 0 は T 0 ^. 更 水 水学 で 5 器 0 あ 保证

Ŧi. 四

雏

74

濕

水

拐

0

 $\equiv$ 

Ł

L

7

あ

3

0)

で

ち

0

 $\equiv$ 

垫

T

ŧ

す

張い

通言

錫士 果公 及表 13 80 0 未い 製艺 7: 0 ば あ 根如 花台 水学 3 本意 器き 入い 0 30 は 12 \$2 釣? 入い 非る を 瓶~ 戸と n 成は 1 1 D 3 入い 1.3 花装 T n 用品 げ 智 保的 T お V 何等 < 12 3 n ۲ す B B 3 1 0) 井の で は B 戸と あ 5 あ 0) ろ 3 h 水き < 程是 ま すびに 際言 7: 近為 0 あ ち 方は < b 草 釣っ 法 b 花紫 から

草 水 養湯 5 方常 0 大店 意い (季 節 ٤ 水 揚 共

K.2

げ

T

お

H

ば

t

わ

L

な

n

ば

根料

本

10

括:

2

T

道が

2

に、木

あ

b

ま

す

から

最?

8

手で

呼ぎ

<

L

T

功;

樣 般流 0 草う 水や は季 節さ すばに 1= ょ 2 T 此二 共る 水等 樣。 揚す げ 題あ 0) 方诗 14 法 見み から 違が ひ ます から 之 n 多 區〈 別ざ L T 眞行 直

損な 合が 真ん 7 ~ 0 用 3 ほ U ひ 直 بح 水等 3 木 揚す 3 Ł 8 山湾 げ 0 0 0 法 7 で 根的 椒片 本智 は あ あ 句は 陰い b を 差さ H 暦智 ŧ ま یج 0 す す L 六七、 入い 聖 から か 花台 n 入い 3 葉為 訓 n 根章 八 12 よ 0 本 b Ξ 湯中 < 口台 多 延の カジ 0 < 5 月り 浸な 白と L に行物 煮に 72 2 < 外点 T な 2 め 2 は は 0 竹片 勿 12 T ~ 八 論な 頃る 3 0 皮が 分ぶ 0 1 B -冷な 目め 0) かっ と、湯。 ほ で 何答 水さ 之 بح 1 かっ 5 1= 1 氣き n 75 包? 1-2 1 は あ L 2 h 一升 华说 72 だ 12 上で行へ 日ち 熱 つ の水や 7 ほ 湯 0) す يح 入い 中なか 3 ^ 艾克 ば 花台 n ~ よ 體に 生い お 8 7) < 智 5

一五五

第

四

編

水

掦

草木養ひ方の大意(季節と水揚其一)

以上

は

草等

木

多

通言

C

T

0

水等

揚げ

法

で

あ

b

ŧ

す

が、荷

其る

種。

類る

應

U

ているとなっているとなっていると

2

12

B

0

を次ぎ

12

項

智

1

改言

めた

T

迹。

~

て

見み

ま

す。

第四編水

拐

しい。

行うの T ょ \$ Š 又非 す は h は < 草等 堅? せ T で 1= 宜る 無な h 發は 0-X 根ね 炭ぎ 水等 只t 芽草 水等 直 切がげ L 5 本さ 多 -< 72 揚げ 5 法 0 72 强言 ٤ 其で 折ち 法法 10 は あ け < 之 Ł 冷心 b は 用品 柄な を 火の ŧ 前き W は 水さ 露ち で 1 n \$ せ 1= ~ あ 十二二二二 1 は L ho b \$ b 2 L T 述の 水等 t 其で 其る 四 3 7 上之 Ŧì. ~ 多 す 上之 华说 72 河岸 0) 12 ^ 及並 か 通 水学 Ξ 山潭 5 日ち 野さ び b か 總言 ケ ほ L 椒片 儿 汲〈 體い 月5 で الح T を 十 み 1 置岩 切言 少さ + あ 1 行な 生は b 置き 口台 L 0 --t 氣き 0 72 0 < 0 à. b 强言 火の 六 す 上之 置 ~ < \$ かゞ 0 で 12 rj ケ 別る 殊を 多 方等 生い T 月号 13 以多 段だ 法 燻 12 12 け る 行売 此二 込: ż 7 で 3 ベ、生" 3 0 す あ 0 で S 時じ 入り 篤さ b で < n ~ と焼。 季 ば 2 ま 3 あ ~ 72 す E 1-よ b 8 手で かず は ろ 3 3 草等 0 设公 L 段だ 此二 す。 共る 水 で を 0 焼や 0 12 La. あ 李 花台 す T 汲分 け b 候 55 葉% 3 0 12 3 處る 水等 は 多 す T 12 智 0 は 草う 智 よ から 之 用 水等 及言 水 切き < ひ U 2 b 包? n 0

五六

郭

四

編

水

揭

草木養ひ方の大意(季節と水揚其二)

Ŧi.

# 草木養ひ方の大意(季節と水揚共一

間が 真ん 前章 1 n 0 夜节 九 成立 < 0 未み 1 為た 1 0 B 外し 分ぶ 3 分流 和背 生派 養花 参え 述の め ば 切き 73 3 0 ~ 考 ~ ひ 1 2 中等 かっ < n ~ 72 1 72 方常 で 風沙 ば 3 白岩 b 0) は 李\* 冷心 入り 花台 は あ ほ < 0 ----聊言 節さ 五 b 葉% 當が 夜 水さ الح な n 月かっ か趣を と水等 冷れ 7 は ま 其态 3 3 ^ 水等 水さ 充ら 0 す 入い ま ま n 圣 揚げ 夏ロ カコ を T 分が 1 p n X 異 即作 浸が 至し 3 \_\_\_ 入い j で 浸? 1 1-5 置も 煮に L かっ 次。 せ 時に n け し 真儿 3 3 T 湯や 0 יו 間か お ね 行 12 T は 八 T 半点 3 め ば か 月台 別ざ 述の 居を 古言 熟さ 不い 翌支 3 な ば 0 可以 b 収さ 12 湯な 0) ~ b 朝云 か 養しな ま 彼中 T ま 花袋 ま 生い 5 b Ł す、と云い ひ 見み 桶背 せ 岸流 H 其 出程 な せ ませ 方於 h ま L h T ま かっ 0 水等 は 若も で 2 B 72 72 ٨ う。 一般党 ふて 事等 Je. 0 中なか 7 L ょ 32 間がだ 禁さ 置超 木 花な か ろ ~ におな 大意 的な 桶背 切き め 3 0) L 5 同 0) T 今 T 熟的 から b 0 で 方時 小さ 生い 氣き 無な 取色 銅岩 L 法 異い す H 2 0) ~ 2 0 < 游文 で で 3 大意 から 3 治さ ば 72 は 普 造さ 鍋等 B あ 翌 切ち 0) め あ b 通言 木き かっ 0) な 朝 7 D 或る ż で b 内言 0) ۲ 去 あ 0) す ま 根如 は あ 10 水等 Ł で b かず 行学 す b は 置お ま 成な 相背 本を 嵯さ 平台 よ け 造き す 或 を 3 < す、此 1000 入い n 木 Ł かゞ は ^ ~ 御亡 الخ 2 < n 水学 はし す ハヤ b 所让 0) 出。 手で T 多 n n ケ 期章 流 温中 八 生 から 早時 ば ツ

b

T

あ

b

\$

す

郛 四 編 水

拐

X 桶款 1: 入い 12 るこ غ で 決り L T 横き 1 L T は 不小 可以 n こと で あ b

及主 其を 0 72 0 3 養なな 方等 法 ひ 1= 方常 かだい は て多な 以 上 少う 0) 異記 通品 1: b L で T あ 智 b b 3 支 す す、次 かう 前さ ぎに行う 12 述の ~ 0 72 養力 ひ 般是 方常 的な 多 0 學が B げ 0) ż と行な T す 見み き 3 す ~ と次っ 3

を 堅於 か す 行意 רי X あ Z Ø3 P 四 3 ٨ る 72 3 ~ 養し 3 5 方は 8 炭な ۲ 3 X n 1 0 め 多 ع 方等 かっ ひ 用的 で T 充い す 6 は 法 方常 意い 其る す 分が 何な は 3 で か 火ひ Ł V 1= から カコ 'n 南 月でい 火心 3 多 火ひ L ょ で b T ろ 0) 取 取と B ż 0 1 火 1.3 h L な す 彼い b 鉢皆 出作 出地 火の 1, 岸が 多 から b 夫を 一寸え 0 此二 す 鉢き B L かっ 之 綠台 n 0 0) j 3 0) 0 で 灰告 五代的 かっ 和 で 春はる 三分 す)及表 は とこ 3 を 0) あ きなな 灰点 捆<sup>12</sup> 火台 0) b 氣き ろ < B 垫 2 き ひ 夏中 暖を 方常 ^ 5 P T す 多 至山 火山 は 强? 元 7 36 め 3 H 冷さ でと、八 < 0) 分が 3 ٤ 秋き \$2 め す 周記 のでしょ 1= 為於 な 3 72 園り 火 3 8 0 B 月号 灰出 為た 3 1 72 注等 ひ J. 方常 圣 め あ な 且 炭さ 恋 0) 布山 Ł 彼い け 2 20 す 10 2 さま 共态 岸が 花器 あ 72 は 炭は ~" 炭さ 0) け 其な 中なっ £ 12. か す、 枝 使品 1-3 12 多 6 8 とされ す、正語 霜。 薬は 火の 其态 入い 堅か つ 1 穴な 12 n 0 月言 65 成な 炭さ Ł 13. 四 5 0) 0 で用き 和品 3 1 中等 0 方等 冬 春は 灰点 火の ~ 0) かっ 至じ ^ 0 意い 養しな < 入い カジ 灰告 な ま 0 の 火台 液物 消き غ n 20 で ひ にお 出口 氣き 5 え 篤さ 1 異 7 來き 0 な 灰点 ٤ は 行品 12 か

五八

月音

12

かだ

て、

3

0

通品

かっ

3

事

0)

U

方常

は

十

一月に

0

冬

至

かっ

ら二月

0

彼中

岸が

ま

で

1-

行を

L

~."

35

方货

法监

で

あ

b

ま

養品

n

は

前き

0

李

節

と水等

揚げ

其で

\_\_

1

述の

~

72

草等

の 養しな

U

方

Ł

格な

別言

0

變常

b

は

<

汲《

3

お

50

0

水等

無な

1 b 7 浸? 此る け 流 7 で お は < 云小 た

け

で

宜る

L

5

0)

で

す

から

其意

水等

B

サデ

ク

3

る

P

5

な

冰温

2

72

B

0)

X

方等

から

よ

眠さ

此的

未み

生

で

は

人公

手場

腕兒

1-

あ

お

任意 0

せ

を

L

郭

夫を T 之 n

n

ば

ょ

ろ

L

(J

0

で

あ

b

ŧ

す

火の 聖 L 7 あ 3 冷点 水ま

豫

めじ

用計

意い

取と

1

再流

C

1

T

<

~

<

注言

意物

10

せ

和

ば

な

b

ま

せ

h

2

L

7

燒。

け

72

頃

合い

智

は

かっ

2

T

取

b

出地

す

Z

共き

凯点

分がん

を

切き

b

火山

穴な

^

入り

n

7

充ら

分がん

1=

焼

<

0

で

す

が

申言

す

ま

で

B

無な

枝器

薬は

10

火台

氣き

0

あ

72

5

n

B

Š

3

成な

<

0

72

۲

ع

1

な

b

ます、

さて之

n

だ

け

0

用;

意い

かう

出て

來き

ま

す

と水学

揚の

げ

を

す

~

3

事

木

は

共高

根"

本是

多

入り n 燒° と云い に入い n

之 工。 T 養しな

合か 12 L こと

二三度繰 は 前き 6 10 返か 述の ~ L 12 T 真ん 最高 後 0) 養しな 1: ひ 根如 方 本色 と同な 10 切き

C

方等

法

で

す

る

٤

共高

ま

1

2 7 を b す

る 以 上 0 で 0 通 す b か 5 で 著語 あ 者や b は \$ 何为 す から n 其で かず 功多 ょ 果台 3 Ł は B 何ら 中多 n L か \$ よ す 3 ま かっ い、月 は 方等 だい試る 法以 よ 3 b 人 8 0) がなり 如い ろ行な

何沈

Z

1

四 T 瀛 お 37 水 3 揚 せ 3 草木養ひ方の大意(季節と水揚其二)

..

等 0) 暦ta 日 を 目の 途 ٤ せ 3 n 3 から よ ろ L ि

弈

74

源

水

#### 草 木 水等 揚門 法监 0 大な 意い

向な 念是 0 為た め 申 L ま す カジ 以小拐 上等 記 L 72 季 節さ は 何ら n t 陰が 唇t T あ b ţ す かっ ら彼岸夏 至必

遺ぬ 大な は \$ n す か ょ ます、と云 す、と云 3 僅等 個が は 3 つ 抵に 平竟通 其る 磁 T な 0 か 行が 草 人 な < 1: 示は 0) 呼: L 生い L 木 Z 手は す 0 け は 吸き T 则领 T 腕光 水等 10 で 3 生計 Ł 前き 或ある 揚げ す 花装 に 述<sup>の</sup> 1 ょ B ことが 者是 云小 よ 法 2 2 カコ 流 は T 3 0) L ~ つ 或ある 充 出亡 0 T 誰 B ~ 72 真しんま G. 差さ 流; 來き 7 分がん n 0 5 違る 儀 0 は 行 から で n 技術 結び 1: 0 0) L B あ 草等 秘の 生 極で 果公 T j b 0 傳或は と合い 養品 C 秘の 12 B で き 3 かっ 變於 水等 あ L Ŋ 3 方於 0 b 揚げ b T ---拔n 極で 息な 法 更さ は ま 0 12 発売か 秘的 面影 ょ 5 1= す あ 5 だ 12 白岩 る 於意 ( tu かっ つ T か 難 b か T 3 北で ~ 3 0 3 方は 種品 水等 3 B 03 判员 處き で n 営事 共言 法 類る 0 然也 を示い で あ 結け は 通品 1= 揚が と書か 果公 無な 應分 あ b b 3 3 3 1 で L 8 5 U カコ Ł す 岐い 57 7 0 0 あ n 云的 處 H n で b 特 7 と云い 3 す ま で 種。 Z n あ す、 ۲ بح B 何然 b から 0 人びと 水等 ま 2 Ł B 0 草等 定に p 之 で 木 で 揚げ す to う 申 あ 智 0 b 法 から n 扱かつか 方等 直だ から 好品 な L 多 b こと T 應 ま 2 法 5 あ L 1 夫を 用計 す 1 b お 1

至也

法 草等 す 來 n 問為 手よ T は 0 か 多 木 3 只加 3 ば 題だ 腕は ۲ 致告 よ 示ら 水等 抓儿 72 手は で カラ 3 8 ろ L は、 飾か L 揚げ 道等 生い 腕に あ 無な L ŧ 0 12: 悉 T 法 V で 0 b < せ 0 5 尚證 見み 0 志 3 £ 3 < あ h あ 人公 假か 漸光 \$ 大な す る す 3 經 包? b 次じ せ 意い 人心 ま 人 之 定に 返か まな かう b 5 は 自し 錢河 ず 级は は す は n L 1= 尤是 以" 述の 其る 然 2 同意 智 通点 7 B 上 水学 入り 8 心 的な U 約? b 花台 L ~ 之 述の 方等 1: 揚が る 道等 多 1 T め 研说 行を 窑; n 以 其る 法 7 法 0 ~ は 72 T 究言 手。 申請 で 道さ 1= 1= ^ 自なが 成立 ば は あ 通点 0 腕が j せ L 必如 定に 主。 3 3 結は ば る b な b 2 義軍 究言 果公 初上 3 3 ~ で 3 7 ~ 以外的 < 所出 Ξ す 重 め B 心是 Ł あ 從 其る 7 日如 0 水学 調ゆる b 0) 季 まな 御ご 云い は 四 人 は 0 つ 72 た、夫を 節さ 日 p, 揚き 手よ す 覧らん Z 到答 カラ 7 本品 時等 之 1= 腕や から な 1: 底で 3 編ぶ 準や 以 種。 云山 口台 B かず 3 10 で n C 100 は B は 0 0 要い 多 は to 為 3 花台 n 筆 花法 で 3 水等 初上 揚げ ۲ 道だ す ۲ 傳え n 是 調ら 智 四儿 Ł 内? 以為 間が 生い から Ł 法 极 0 李 1-0) ٨ 極行 T 以 け 併か 多 秘の 上; 見お 定い 混 云い 申 致於 秘の T L 0 元 - A 手は 義等 交 8 L 别答 L Ł Z H b ま 3 -保的 魔 T ٤ L な T 0 3 72 保的 0 < L L お 居ね T は 如小 72 す 72 3 T 述の 御世 8 3 あ 出て ت す 何な ま ~ 題ん す 來き は す 0 b ٤ B 3 時世 水等 かる 頂岩 ٨ # カラ 0 05 ナご 其る 楊げ す Mc 73 間だ せ け 13

草木水揚法の大意

3

其での

項

目的

は

彩的

頭音

0)

目的

次也

12

1

2

T

御亡

愛ん

下於

3

vo

以

T b

0

水等

掲げ

法是

は

特

1-

禁礼

輌な

載為

るだけ

刻

欽

四

漏

水

揚

内?

1-

3

j

h

1=

3

-

٤

20

Ł

L

き

L

n

から

83

L

7

多

b

ま

す

かっ

第 -1 \* 想

## と櫻 0 水等 揚為

20 6 梅为 花。 1 3 燒° 등등 상당 12 13 3 诗。 T 其言 共 黄; 水流 虚 を一気ばか 想力 0 空 方法は 如き ò すて 入"入" 別為於 後言 髪りは れて 八泥 を建 35 17 3 0 ば 2 さいせ 尚言 T 41 更 らえ ん、其ま 17 15 % ろ 130 根= 1 -本是 あし 10 9 如言 口 نخ "其 次 191 1= てする 1= (64) 梅之 1-13 12

生い

1

...

500

菊 0 水等 揚

渡· 菊 وري 花 è 12 17 菜 根品 83 流流 p 3 がさ 本語 5 損言 1 か 10 暫是 3. 燒° 5 5 いて ても 恐言 道水(切口) 浸。 12 17 よう 35 3 300 1 9 10 て生 を上に さんち 50 かっ U 1 1 3 12 根。 130 T 1.6 本 道為 を焼き ろし 3 1-代表 5 持 0 で 5 切き 清 口 305 1 视的 23 本 5 (1) 中部に を修 水流 3 泛 1 かっ 17 1 17 T 1: ることですか 暫らく 注: 意" 30 氣 世初

0

0

水

揭為

法

J# 5 5 口に油を塗つて焼くのが私情であります。又人参で煮込み夜露をとつて生けるとよ いけれども併し此法では赤の 少し出た質 にはかは持りませ h

## 天の水湯法

て暫に 模。 本を少し「焼いて焼いた部分を切りすて鹽を少ししかべて泥せた水に夫れ 2 ( おいた上で生けるのでありますが花器にも少しく塵を入れてお 300 さっし

· を 浸:

## 杜岩の水湯法

--育と音楽子を順じて計で根本を煮上げて其箇所を切り去り治かに入れ . - III ≥ 長しかき夫に した計 10 1 --に根本を形形に関して上で生けると水のより To The second を取る 元章 に水を揚げやう り出して今度 大は清末 と思うないつ 八玉子を二三百 大方 の行び水に臨 得表 萨兰 41.0 12 .0 を選 みで 50 されものに根本! を入れてより E-て生 花台 10 20 证"

門工

1,4

-10

---

柳と博り出路后。東の世藝田。柳し土路后。世天の末場所。社会の北路田、一六三

T

あ

b

8

7

1

<

ょ

ろ

L

1 そ

L

T

ž

<

ち

72

は

り捨す

T

水学

深於

1

生い

H

3

0)

ょ

ろ

L

5

0

で

す

カコ

Ġ

鍋等

2

72

枝

は

川龙

芎;

樂

種よ

屋。

1=

之 あ 先拿 ^ で b \$2 0 を 花装 入い すの 切き から n 3 假な 介~落 煎光 1 充 C は 擅だ 分がん 汁と 早ず ちた 特 1= 朝了 沸力 根也 かっ 0 ところ 暮れ 水色 水等 方於 から を 揚げ 浸光 12 7 更さ す せ 法 0 h 3 で ば 12 す な b 花法 カジ 其で ま 開い 煮に 煎だ せ < じ h Ġ 汁る 2 0) は L で 熟あ T あ 處ところ ると云 切き 1 b ほ 切き 探と الح

竪を

12

ル

L

<

割り

り、そ

L

T

生い

け

3

時為

1=

は

整く 1=

0

根4

本是

智

小さ

L

づ

X

切き

b

す

T

る

٤

花岩

カジ

永等 3

<

保的

5

ひます。

12

勢は

ひ

0

よ 四

ろ 緬

L

63 水

B

0)

で

すっ

又非

説さ

は

蓝绿

12

小

葉為

0)

あ

3

とこ

ろ

は

で

す

かっ

之

22

多

拐

郭

水等 引擎 草。 0 水等 揚門

3 極 で < 差 早等 L 天な 込こ 0) 2 露? お あ 3 3 焼や 內意 H 1 伐 12 つて ところ 根中 P を 切 12 b 6 す Ž T < オご X 根巾 3 油が 本意 を を \_\_ 2 寸た け ほ T 3 熟あっ 割り 3 b 灰出 冷机 0 水ま 中な 1 焼や 0 V H T 3 生い ほ V بح

節亡 一六四 す

から

0)

垫

T

す

n

ば

は

63

T

る 0 で あ b すっ

## 紅 0 水等 揚灣

す 朝き かっ 3 即是 以此 根如 < 及言 切き 或ある 本意 流? to 2 方等 T 儀等 紙祭 根如 法法 で 1 を 包? は 以 節台 h 12 で を لا 冷れ 3 堅な 水さ < 1= 72 割的 1 入り 3 共る b 熱か 心儿 n 7 3 面は 生い お 3 灰は H 水等 で 無な ね 0 焼º ば 揚が 水等 ζ 害す ま かず 2 で 揚が 12 は b 0 水等 かっ を 引い ね 待主 T 0 追う 调品 1 7 趣な 2 後の 易学 1 b 生い は rs Ł け あ 云山 3 b ま £ 0 せ 7 7 多 あ h b b 2 n

## N 8 菊 0 水等 揚げ 法

待 早等 1= 菊き 天元 2 多 T 1 生い 切き お 3 V 2 亦 3 T 2 根的 0 0 で を 上 あ 酒品 1: b T 濡n ま 長於 n す < 煮に 菰; から 萬流 多 7 被が 其で 水等 煮に せ T 0) ^ 水等 < あ 5 多 かず 充约 b 72 處とる 分が か を 1 ね かっ 12 切き け、二 時 b す は 夜 濡っ T 冷心 共态 n 菰い から 水き を 1 ٨ 1 士言 2 け、水等 置も 0 け 1.3 ば 1 0) 水等 揚が お が 3 3 其為 拐が 0 上之 3 E

しんめい蜀の水揚法。水引草の水揚法。 千日紅の水揚法。 p

5

1

13

b

ŧ

す。

郊

四

猵

水

捌

六五

**数**%

若。

荷が

0

水等

揚

法

生い

v

る

0)

で

あ

b

き

す。

げら」の

水等

揚語

法

早等

天人

1=

切き

2

T

竹背

の節。

で節さ

を

b

り 根<sup>n</sup>

多

焼や

いて

冷水に深

<

浸。

け

お

き水学

0

3

0

を 待<sup>‡</sup>

つて

揚が

之

n

12

生い

<

~

き前夜に切

2

T

根巾

本是

を焼や

£

鹽山

智

水等

1

容と

か

L

12

中祭

浸。

け

T

\_

夜

夜

2 10

聖

1

切章

3

٤

10

嫌言

ひます

内言

12

b

殊を

に紫か

陽じ

花さ

は

尚在

更さ

B

で

あ

りま

す。

か

b

冷な

水な

1-

浸っ

け

2

\$2

かっ

3

夜上

露っ

多

٤

つ

T

翌さ

朝

生い

け

3

0)

で

あ

b

£

す

から

花法

は

總言

體に

12

目に

中等

1

朝き

早時

<

3

た

夜上

露っ

0

あ

る

内京

に 切<sup>き</sup>

る

がよ

ろ

い、そ

L

7

根如

を

熱かっ

き湯。

1=

哲は

らく

浸。

け

T

冷な

水が

10

3

2

L

其る

上之

で

生い

け

3

0

で

あ

りま

す、文法

夕。

方常

1:

切章

2

72

時報

1

は

真と

0

7

方法

包

L

7

二時

間な

ば

養しな

第 四 編

水

揚

一六六

陽等

花

0

水等

揚

法

3

0

を

待

2

T

生い

け

3

0

で

す。

### 慈 姑い 0 水李 揚訊 法

慈ら 3 ば 13 で 姑い 通益 0) b 水学 ま し せ 揚げ n き(此る ん)葉 は 困え 難な 際は 先等 最多 13 3 \$ で 8 注言 0 冷点 水さ 意い で す 1 あ 深意 b ~ \$ < 3 す 入り は 切言 が、之 n 口台 お 30 かっ n 3 は 2 通点 早等 n す 朝子 かっ B 竹音 E 初き 出世 0 先等 U つ T T で 灰が 遊く 竹 汁 0 0) 1 皮な し 根的 和 ~ で 本 破 切言 3 多 浸? 口台 82 け、水学 P かっ 3 Š 薬は 0 せ 末大 如

### と 1 3 す 草 0 水等 揚昂 法

13

揚が 附っ は 油" 極行 n 70 早等 智 天江 切き 塗" 待 で b 2 72 あ 取と ま 3 b 際語 生 3 1 で す 1 は 根巾 から 豫が 本 切き C 智 3 燒 め 3 電が 3 共る 付油ない 焼♡ ŧ 5 ٨ 72 用計 0 用 ٤ 意い 意い ۲ 0 愛な ろ 智 聖 附っ L 初き 油り 7 b 如 お 3 < 直だ 7 5 か ٨ 1 j 冷水 切言 ろ 水 口台 1= b 1: 尤是 深言 2 < B け 伐き 浸っ T V 持 3 お 5 ~ 3 話か 3 水等 時世 b 髪がん 0 刻

一六七

3

0

多

2 源

T

H

0

で

あ

b

3

す

第

四

か

揚 3 女なななる

子儿

1=

第 四 編 水

拐

## わ 3 专 0 水学 揚訊 法法

re 早等 切き 朝了 b 1= す 切き T 3 冷れ 和 水まに ば な 入的 b \$2 3 せ お r h T 2 後の L 1: 7 生い 熟あ

之二

n

B

極い

L

T

根扣

本

け

3

0)

で

É

灰点

に二十分に

ほ ど差さ

L

込こ

3

お

3

取と

b

出作

花し 0 水等 揚。 法监

煮に 花し 込: 0 切き h た 3 上次次 時じ 刻行 は弱い で ち早等 遊が 水学 聖 朝子 には ימ け 限が 7 生い b け ま \$2 せ ん、切き ば ょ ろ b L 取 つ ि

72

遊

の 根<sup>n</sup>

本是

多

鹽品

又言

は

石紫

膏,唐

辛が

的 کے 萩 0 水等 揚 法

٢ 早時 0) ろ p 出 5 の「めと」荻 で いに勢は 夕き 方常 ひ か から 5 は 失, 小 夜よ せ遊 枝 1: 0 カコ 12 け 末 風。 # 7 情が は で 棄は 0) 水等 無な カラ 0 < 眠热 あ な b カジ る 裏 b B 智 か 見る 0 ね で せ る あ 3 ば P b か 35 5 b 12 す で かっ 13 は らさ 2 無な T < n 光 假管 カラ 澤中 令~ 水多 を 水学 失 揚す から げ ひ 揚き は 恰ら かず 勿らるんあ 3 つ 相抗 72 扱が

棄は

ع

一六八

n

は

1=

述の

~

12

女を

即在

花记

ع

同差

じことで

あ

ります

ינל

3

其を

法

12

ょ

つ

7

水等

揚り

げ

多

す

3

かう

ょ

前さ

4

之 ろ

かっ

菰;

**総**章

ž

根n

本是

多

水学

12

入り

n

深か

3

桶背

0)

中等

1

7

Ξ

四

H 3,

養品

^

ば

工。

合か 0

ょ

<

保:

つ

B

0

で

あ

b

1

S

1

B

餘

程是

大震

事じ

老

ع

3

ね

ば

15

b

ŧ

せ

ん、虚な

で

之

\$2

多

n

か

b

無な

<

水等

聖

揚が

げ

且5

0

夜上

1:

入り

方流

る

Ł

8

變於

h

0

4

P

j

1

す

る

1

は

10

述の

べ

12

杜か

岩が

0

養品

U

ょ

う

1=

L

T

夫を

n

かっ

B

草さ

方常

前二

無な

す。

味み 噌 萩 0 水等 揚 法

Ġ 切 h 草 0 水多 揚 法

石等 竹 0 水等 揚 法。 n

8

20

20

萩等

Ł

同多

樣

で

す

か

3

女。

即立

花记

0

水等

揚げ

法

10

ょ

る

から

ょ

ろ

vo

四 編 7K 揚 味つ

郭

瞬わ

萩ぶ のき

水揚法。つ

つも切りなら女郎花の

で草の水揚法。

法的

石竹の水揚法。

一六九

朝等

生的

V

3

0)

で

あ

b

t

T

を

つ

H

火心

1=

焼"

ţì

T

焼や せ

3

72

るところ

を切き

b

す

T

٨

冷れ

水ま

12

浸浆

し、

夜\*

夜上

弱。

をと

つて

型さ

随は

V;

美

容;

0

水等

揚

法

捕い

n

根的

本色

n i 20 80 切的 草等 と同な じことで あ ります。

第

74

編

水

揚

撫 子: 0 水等 揚げ 法

生い

<

~"

مي ري

前だ

夜\*

1-

桁

^

を

和

ば

な

b

ま

せ

んが語

ち根ね

本是

多

切的

口台

かっ

6

三寸次

ほ

الح

ょ

<

叩告

3

碎台

רו

茶 川流 花 0 水等 揚音 法

3 を割り まで b 12 か 盛は H T 水等 で水学 生い H 36 3 揚き 0 で げ 3 à せ りま 共る す 上之 が、花台 12 T 盛は 記き 水等 1 を入い は 題は n 水等 72 多 花台 入い 器章 n 1 T 1 振さ ろ せ ば L い、文<sup>\*</sup> 尚語 更さ たると 5

わ

1七0

す

から

花台

器

1-

使記

2

水等

成な

3

~

<

池片

沼電

等

成な

る

~

<

共る

出。

生息

にう

應等

C

72

b

0

智

7

す

n

ば

何答

更

以為

は

3

ょ

3

to

石北

灰法

B

水等

1

容と

かっ

L

T

根粒

本意

多

共き

中な

暫是

5

<

浸料

Ļ

水等

0

揚き

る

0

を

2

T

H

3

0

で

あ

b

£

生い

待\*

1

口台 芙ふ か 容ら 3 智 渡り 水学 n 揚す げ n cg. 3 j 10 It 12 塞言 唐台 辛だ 63 で 子儿 暫是 0) 煎な 3 < C 汁ら 置も 3 を 極と 1 250 < 程是 熟あっ < 智 計はか L つ T 其な T 冷心 中奈 水ま ^ 美 1= 75 容さ 0 2 L 根的 本是 T 生い 多 け 人い 3 n

0

で

あ

湯。

氣切

多

太是 藺。 0 水等 揚げ

b

法

北 蓮な 0 水等 揚 法

藤安 0 花器 水等 揚 法 ろ

L

0

木

蓮な

0

水

揚が

げ

は

根如

本是

0

切意

日台

护

少艺

L <

割り

b

リ、其中

0

粒

を挟さ

W

7

お

H

ばっ

夫

n

でよ

法

太撫 の水揚法。 木蓮の水揚注。藤の花水揚江茶山花の水揚法。芙蓉の水揚

贫

四

瀶

水

拐

·Ŀ

T

あ

b

\$

す

2

L

T

状の

侧。

b

方言 0)

は

交が

~

遂言

び渡

to

節也

13

村家

0)

方当

0)

節亡

18

側巾 あ

3

Ł

其で

次

3

は

大学

b

0) 方等

0)

を

铜

op

õ

1:

す

る

0

T

あ

b

ま

節さ

け

3

Ł

ょ

ろ

5

尤

8

此二

節音

也

倒り

3

0)

12

此二

0)

化是

13

简言

から

高东

<

T

水色

から

b

0)

to

3

13

為

85

極

早多

天江

に切っ

つて

節

を

侧"

b

10

cop

1.

T

冷心

水が

10

深水

<

差

L

\$2 水等

0)

あ

から

3

0)

を

待立

2

T 生的

人"

根也

<

生い 切 H 2 7 時に

t ろ

秋 海影 紫 0 水等 揚語 法

刻で は 少二 力於 から t 7) 7 根中 本是 を 1113/2 3 < 72 3 石智 灰点 30 0

H

T

ょ

<

あ

3:

b

冷心

水さ

13

1= 邻 を py つけ 紙 て火 水 谈 3 12 T O) 水等 で 生 H 12 13 \$2 ば

根也

本色

卯,

0

花器

水。

揚音

江流

酒品 人で焼き よ 1) 5

萬和 年6 青 0 水等 揚 江:

上二

性 花 0 手 b 72 其高

で

け

3

۲

٤

X

す

22

ば

ひ

0

3

3

b

萬物 朝意 J な 景か 73 霜し 年も 1 3 青さ 上文 な 多 映? は 12 3 元 朝き 生い 3 寸 來 Ha 頃家 假艺 0 水学 0) 介 T 1= 出三 解と な あ あ げ 3 3 H 9 前き Z to かな 12 勢は せ す 1b 霜は で ず 3 ひ す ょ Ł 10 勢は 3 < かっ 30 葉は 6 抓 か 之 L 0) け 種は 痛; 7 T n 多 切き 温る 多 あ 20 3 b 3 防禁 2 Da 取と 湯の (" た 0 1-薬は b で で 0 2 は は 薬は かう で 霜品 次し あ あ 35 22 洗き 第言 30 5 0) 瓶か ま ま ひ、 1= カコ 弱 せ 2 X 生い h n 2 2 から を たこ 7 H 併品 薬に 折ち よ お は 角党 < L < 時を 極行 拭一 共言 0 寒かん 30 花台 は 3 朝き 取 骨豊か 0 X 110 頃 18 T. 2 大は から T 切き 聞き 暖が 乾か す 霜い b 取と カコ か 0

英 公路 0 水等 揚げ 法

者。 < 込こ 1 h 水学 13 3 水等 13 0) 揚が 1-0 水等 下が 3 揚が L 10 待 げ 7 生い 13 2 先3 H 72 1.3 T づ T 根的 8 本色 生 t け 2 3 揃え L 3 0 ~ いり Ç 7 7 あ 寸な .b 3 ば す、又清 カコ b 0 \_ 間がだ 法 垫 Ł 港に L 7 ~ 人に 湯中 多に 1-Ł 浸む 唐 L 辛克 冷ない 子山 水が 0) 1= 移う

品は

で

L

かっ

清常 0 水等 揚 法监

74 編 水 揚 蒲卯 一英公の 水揚法。

蒲の水揚法。

萬年青の水揚

第

七三

生い

H

3

かず

よ

ろ

が

通言

0

水等

だ

H

で

b

水等

0

h 翌さ 朝了 生い け 3 3 水等 から よ < 揚が 3 B 0 で あ b

生い

け

3

前汇

晩だ 四

1

切き

3 水

から

ょ

ろ

い、そ

L

7

鹽品

と唐

平於

子儿

智

煮に

込:

h

た

1:

けて一

をと

湯。

揚

### 批び 杷" 0 水等 揚げ 法是

档<sup>\*</sup> 梗。 0 水等 揚げ 法是

水さ 天元 に入い 1-切き n 3 お から 0 ょ T 0 水等 L 0 5 そ あ L から 3 T 頃る 根加 を待ま 本色 を ち、花台 熟る 3 器き 灰は 1-で 5 ょ 2 L 7 生い 燒 H w T 3 0 焼º で け あ 72 箇か b 所出 を 切章 b 取と b

冷心

早等

0 水等 揚げ 法是

12 ょ 2 T は 日少 0 あ 3 内容 に切り 3 0 を 嫌言 ふところ から早 朝或 は 日店 没写 10 切章 る 0 で あ b 3

花袋

浸。 七四 夜。 夜上 露っ

揚が 3 n ことは あ b ま せ h が、初いた 0 人學 12 は 困え 難然 で す か B 題に 水等

で

7

此二

0)

は

ひ

ます

72

け

は

ひ

n

p

ō

10

13

3

智

人い 少 多

b

下智 3 8 4 T から L 0) 芍薬 此 で T 0 あ お 水等 は 60 b 早等 揚り 7 ま 翌さ 13 日日 法 12 生い 切き は け 菊き る と同な 3 が 0 よ で ろし C あ ۲ い、日言 りま لح で なず、又非ない 沒沒後 あ b ま 切き を L つ 長\* て溜な T く保る は假な 桶背 12 に登場 介~ 水等 せ ひ、桶部 P から 揚が うと 0 るとしても勢ひの す \$ 3

弱

n し 切言 7 お 花台 嫌言 け 器 ば 花装 2 花装 1 B 行き 薬は 0 移 器 で す ٤ あ 1= を嫌言 ક b 先さ 是常 ま \$ た < す 保 が、毒気 ち、花谷 つの から之れ 藥 器き 變ん 2 0 で 底 U て は 1 藥 鍵で 無く其勢な 粉二 7 一切明用 な 多 入い 3 n ひ Ł B で T ょ B お わ 申 < L L かず ŧ ょ ţ, ろし b せ 5 0 い、元本 ら一夜井 で か 花台 あ 器 は b 芍 ます、と云ふ 1 右背 万と 鐵で 薬 0 水等 1-は 粉二 強い 揚げ 釣。

## 丹の水揚法

升度 8 如 待 丹だ 1 ち、井。 元况 0 性は 氣き 第 声· よ 質片 四 < は 縅 朝き 釣? è は L 12 水 三日か 元次 す 揚 氣章 12 H は ょ 先 < 2 置地 2 枇杷の水揚法。桔梗の水揚法。芍薬の水揚法。牡丹の水揚法 づ b 根ね B 40 T 30 生 後亡 煙。 け 10 c.j 75 3 7 時 焼 n は ば 5 決り 奏品 12 部》 L 3 T 分が X 菱山 B を 切》 n 0) で 3 b 取 あ b ٤ b 水等 は ż す 1 あ 七五五 が、さっ 浸。 b け n 난 T んだも花 水等 0 世う 揚が 夜 ó

本是

72

器 12 酒等 を入い n 編 お くこと 水 をおけ n n B 5 12 な 3 50

24

紅點 葉 0 水多 揚が 法

を な 0 薬が 浸な n あ 0 L ば 3 水等 7 ょ 0 揚げ 花台 ろ は 法 器に移 根扣 L は い、交流 本是 諸は 0 流 すも 切言 ともに 口台 法法 ٤ 宜る を 十 L L 秘の 文は ि T 傳え 明常 字中 ٤ 禁心 L 12 一人の 切き T b 居を

12

山龙

椒よ

粒に

ほ

یج

0)

制的

合か

で

煎だ

C

つ

め

夫を

n

12

根n

+

割り

り其る

問がだ

~

山潭 あ

椒片 b

3 3

唐

辛が

子儿

0

粒ご

多

込こ

め

T

生い B

け

るとこ

ろ

で

す

が、最に

8

手で

輕が

<

T

然よ

効な

果台

紅泉

照等 紅.\$ 葉5 0 水等 揚。 法监

最らと

B

ろ

L

5

2

L

T

水等

揚げ

法

٤

L

T

は

一升。

0

水学 は

に一合語

ば

かっ

b

0)

鹽品

0

1

から

b

を

加益

^

72

ક

普ぶ

通言

0)

紅為

薬が

な

n

ば

初き

る

~

3

時也

刻行

12

別ざ

段だ

厭智

. 0

あ

b

ŧ

せ

h

カジョ

照ら

紅為

葉な

は

早等

朝至

1

切き

2

0

から

0

多

花台 ょ

器

に 入<sup>い</sup>

n

され

12

生い

If

57.

な

n

ば

ょ

ろ

L

4

萩 0 水等 揚が 法

七六

切き 秋学 1 n 耳言 は は 0 茶 = 装品 T 繰 根白 n 0 本 易力 煎だ b C 返ぎ 18 5 就あ B 升品 L 30 0) を 7 入い 更さ 湯。 で n 3 0 1 中等 7 かっ 者に 之 5 入り 之 \$2 12 n 1= 12 20 生い 7 は L 游 是· せ け É 非の 72 72 煮 早等 な لح Ľ 天元 \$2 12 < 10 ろ ば 5 切き t 10 切き 72 3 < 處る 水等 b 如 す 多 ば 0 切き 73 7 あ b b X から 切き 冷机 き 3 世 水ま 2 8 10 T W 0 早等 深意 は で < 又是 天江 あ 入い 6 0) b B 國? 北 き 熱為 お あ 35 湯ち 3 花台 内部 12

器主

入り 1:

## Hill 蕉 0 水等 揚語 法

之 入り 12 < n n 5 b t < 早等 る 天元 多 待 10 煎だ 切き 2 3 T U 57 其での 妇 禽か 湯中 ば 所以 包 13 桶背 聖 h 切き 10 ま 入い b せ す 12 h 切き 7 2 花台 b L 器 探と T 1 其る 0 冷机 水等 72 水さ 芭花 担め 是 蕉を 法 入り 0 は \_\_\_ n 根如 刑等 7 本色 生い to 0 水等 け 共言 1 3 中なか 1-0 浸? + で 粒言 U あ b ほ 30 ま 3 الح 根扣 す。 0) 本 山潭 椒片 0 者下 70

## 0 水等 揚り 法

切言 之 口台 n 8 かっ 3 早等 第 竹は 天元 24 1 0 瀛 蹬~ 切 7 5 水 薬は ね 際語 は 揚 \$ 13 で b 突。 3 西紅 蕉楽のの 25 せ 水揚法。 通品 h しい 水等 揚げ 葵照の紅 3 0 業の水場は 扱っ 什也 方常 3 12 は 法 あ 根如 萩 の水揚 本是 3 ~ を 法 上之 燒。 ょ 3 T b 紙二 燥Ϋ 捻り 63 多 12 七七 差 笛か L 所是 达 を h 切き で b 冷点 す 水さ

T

拔n 1-かっ 深意 ず 入い Ł n 共る 水多 3,6 トに 0 揚が 拾す T 智 お 2 4 T T ょ 花台 器 ろ L 1-い、 之<sup>c</sup> 捕い 和 n から 0) 水学 T 0 揚が げ 3 す 新H 尤是 \$ 助じ 中於 ٤ に 差<sup>さ</sup> b な L 3 込 0) To h た あ 紙" ります。 捻う

<

る

きか

3

あ

b

ま

筑

四

揚

## 葵☆ 0 水等 揚げ 法

き、生 没は 之 3 T 後亡 \$2 H 其る は 1 る 水等 切き 切き 時音 揚が 3 3 1: げ 0 ~ は 0 は ž 煮に 仕し 時也 凡其 方常 7 刻に 12 72 は 草等 多 L 明3 木き 撰為 せ 整な 0 U 12 一名と山 為た き とこ め せ ん、文表 1= ろ 宜る 多 椒と L 根口 切き + を 63 焼₹ b 粒に 0 取 H で < . سلے لے b す 12 冷な かっ b 及北 水が を 3 12 充ら HIC び 浸。 きる 分だ 來き け せ 得う 1-7 煎 12 h 花台 から C ば 器き 併品 12 見す 12 中なか 朝了 L 移う 矢。 ^ 10 せ 根巾 張は お ば 切; 本 b 早等 ょ を な ろ 3 朝云 2 け か ि い 日后 お

## す 7 B 水等 揚げ 法是

非四 云い Z 般说 に上品 0 72 人 10 け か 12 3 で 見み は 輕な 12 格な < 3 别言 見み 8 人 3 0 B n で 氣意 T 然品 あ 多 \$ Ł b \$ 水等 め 揚す す 3 か せ げ 5 h 0 花台 六なっ から 道等 好品 か で L L は 生い r.j 此二 け 0 方常 は (J) 海湾 かる 或為 捌き は で 水学 げ あ 多 0) b 諸は 揚り 流 す げ 從 方常 Ł 8 12 2 1 ょ T 單だ 容 0 易い T 12 游 双<sup>3</sup> 1= 傳記 12

は

٤ 挾告 切き 0 よ 70 3 3 時也 < 其での 挾は 刻行 水き き W ல் で は X 硫い 别言 あ 冷な かゞ 水さ 黄ウ 段だ 葉は 3 Te 差さ 0) 鷄! 拔っ 支系 湛た Å 頭 0) け ~ ^ 12 は で 落ち 0 大程 あ 5 あ 水等 IN S b 無な b ż ŧ 0 45

揚げ 法

あ づ ま 菊 0 水等 揚が b

す

7

X

生い

け

3

0

で

あ

b

ま

中等

^

横き

1=

ね

3

せ、暫に

らく

初

b

T

根加

本色

0

燒

r.J

72

部"

分がん

多

·切き

B

ž

1

合き

せ

多

針時

金点 は

で

括:

0

7

烈的

火台

1-

入り

5

J.

<

焼ヤ

5

12

目め 0)

步

ん、水学

揚。

げ

仕し

方常

根如

本色

包

切き

b

割り

つ

T

其る

間がだ

1

硫い

黄り

智

少 n b 切き 郭 3 四 時じ WHIS WIN 刻行 20 水 別ざ 段だ 揚 厭と ひま 水葵の水揚法。すゝきの水揚法。葉鷄頭の水揚法。あづま薬の水揚法 せ h かゞ 成な 3 ~ < な n ば 早等 朝了 から よ ろ い、水学 一七九 0 掲す Vř 方常 は 根12 授。 Te 산 n 12 な 0 7 te

<

煮に

^

12

1

せ

初き

b

取と

2

12

薄;

0

根口

本等

多

其る

中な

1=

20

T

湯。

0)

冷さ

め

3

ま

で

浸っ

け

\$5

rJ

T

生い

け

3

入い

す。

3

7

n

是

あ

げ

す

る

1

は

朝了

12

切き

b

取と

b

合於

0

水等

1

Ŧi.

句に

0

鹽品

0

割胃

合き

を

以多

T

ょ

之 水等 3 極亡 ほ < ملح 早多

で

あ

b

生い H 3 0) で あ りま すの

本色

多

燒P

いて

共る

焼や

いた

部本

**孙**点

を

初き

つ

T

拾す

て 砂<sup>®</sup>

糖多

水多

10

つ

け

お

くと水学

かゞ

揚が

りま

す

か

上之

で

郭

29

水

拐

## 菊 0 水等 揚 法

其での 宜さ 之 ま L 22 ٨ 32 13 尤是 冷心 是ぜ E. 水る 非の 燒? とも E 2 į, け 早等 12 T 場は 朝る 水等 合め 10 0 は 初章 拐が 其る 3 8 部产 B +36 孙光 j で待 包 1 切き 75 b 5 3 其る 取と い、 根<sup>n</sup> 上之 る で 0 本是 花台 は を 器き 勿言 酒詩 12 論る で 煮に 移 To あ L 3 T b かっ 生 ま 或な H す は 3 2 酒品 L 0) 多 で T 0 其る け あ 何ら T b 焼や रे क्र 12 63 L T 7 B

#### 擬 寶四 珠。 0 水等 揚門 法是

法 揚が H 3 7 3 n ٤ L 垫 n 水等 打き T B は 殊さ 0) 3 よ 更言 で 0 3 5 は あ 揚が 行な 餘ま b b るも 2 去 1= 早ま -3 0) は 朝 か で 展れ 3 で 無空 あ び Bo h 3 0 < せ 出 T h 3 j 切き 頃? ろ b 1= しい、と云 取 切き 2 3 72 かう b 恰ら L 0) یج 7 ょ 日中 を FLIBIT: ろ 0 を整め 界。 L 5 2 へ清ない 其る 12 代常 あ 水流 とで b 別ざ 10 深意 段於 切き 水等 < 2 抓さ 揚き 7 げ は L T 0 水学

生い

方は

0

ら共ま

根如

本色

を

切言

口台

かっ

7

L

0

汁と

圣

人山

n

3

Ł

Ł

J

<

0)

あ

から

る

B

0

で

あ

b

き す、光

8

此

0

2

0

方等

法监

10

共台

1-

施思

L

72

13

n

ば

何な

更さ

6

よ

ろ

5 0 之

32

は

7

焼や

à

を

b

す

T

X

水さ

10

差さ

L

0

揚が

から

3

0

を

待3

2

7

生い

け

3

0

で

あ

b

3

き

せ

h

4

L

T

水等

揚す

げ

0

仕し

方言

は

根扣

を

IIII1

37

碎岩

水等 せ ね 揚げ ば 13 水学 b

经 櫻 0 水等 揚が 法

3 する ば 段次 かっ b 削以 2 水等 -[

花台

器

1

入り

n

7

B

水等

は

揚が

b

ま

す

カジ

花台

器

0

水等

大流

根

300

1:

法

椿 水等

棒記

で

あ は 枝瓷 b 薬は 35 第 Z 四 T B 鎬 落物 12 共で 5 水 易力 3 X 揚 1 ع C J 1 系製物の ñ < 水 かっ 水水場湯 3 0 2: 揚り 公法 かず AL 椿の水揚法。 3 多 生的 B H 0 で 3 鳥かぶとの水揚法。 あ b を忌い ます む から 人 只炸 だ 8 其る あ 20 花览 八 は ほ 遊 بح 73 -(: 脆 D b 10 B

0)

で

持

5

歸さ で

2

72

B

0)

智

冷か

水さ

10

浸?

け

お

<

7

水等

から

揚が

かず

h

ま

す

かっ

3

夫·

\$2

重

待

0

T

生い

H

る

0

で

あ

ります。

切き

3

0)

あ

b

3

す

から

切き

3

Ł

直,

("

3

ま

硫い

黄う

0)

30

粉二

1=

L

72

0

担

株な

1:

す

b

込

3

紙な

1

包?

h

花袋

若か

芽の

0)

杜智

岩に

を

切き

3

1

はからい

硫い

貴り

と紙な

包

用き

意い

L

7

お

<

かず

ょ

ろ

L

rs

2

L

T

之

n

B

早等

朝

1-

8 述の ~ 72 等等 で あ b ま

から

花装

落ち

5

る

0

多 水

Z

め

3

1=

は

花装

0

句旨

ひ

0

中なか

~

鹽山

智

----

つ

き

み入い

n

るとよ

い

こと

は

前き

10

第

四

編

提

0

若b, 杜かき 若用 0 水等 法

0 水等 揚譜

H 根n 残さ 本色 n し 13 Te T 熱は 及表 背し 他生 湯 0 1= 0) 長旅 遺言 2 水 3 H た 色为 ٤ H カゞ 異な 1= 穏は 2 拔n 7 2 夕。 É 12 菜 取と 部等 り、其る 分だ \$2 2 ナご 中如 H 12 10 を B 川龙 切き HO 考う 0) 2 と甘か 暮く T -3 n 真等 T 3 何智 別言 前章 方。 1-1 b 初章 薬 本是 b 種は 取と 0 屋。 太色 3 1 37 カジ 大龍 đ ょ h 竹背 ろ ま 0) すか 節言 4 2 B 煎洗 下片

C

1:

T

何か 成な 12 h 72 で 12 汁し 3 お 太过 す 10 ~ 0 < 水等 7 r. かっ 竹贯 河流 花台 3 多 水等 器き 逐分 10 加点 U ^ 12 10 か 移言 葉は 12 72 油片 處 水等 せ 多 B ば 部号 で 0 多 用的 ょ 其る 多 か 中か ろ 1= 注っ ひ 彩 3 る L ^ 入り 込こ हे から b み、さ 0 \$2 よ 0 け 3 ろ で あ T ع n 入り りま す 1: n 3 前き すだも花 3 Ł 0) G. 葉は 声を j を 多 な 痛炸 薬は 器 3 先等 め 1 b 3 ま 2 恐を で 使る 入い L \$2 Z 水等 T カジ n 約 は 無な る 背も 0) ----67 時世 3 で 0) 出。 間沈 B あ 生 ば 云い h

1=

應等

C

T

は

n

き

せ

かっ

b

其での

儘:

去

す

から

如心

百。 合》 0 水等 揚ぎ 法

花台 切き 110 あ 器 合为 b 3 1= ま 0 1 砂 寸 は 1 此 糖 は 5 水等 之 ろ 0 水等 を n < 入り 揚が 3 ٤ 時也 n げ B 刻 種し お 先<sup>3</sup> 1-類る b 7 づ 差 は 夫を 根加 支記 あ 多 b n ^ 1 燒 ま は 生い す 南 5 が、何い H T b 燒 る # Ł r.J n せ 花装 12 B h 此二 部端 B から 分がん 長な 矢° 0) 張は 水等 < 多 保 切き 揚げ b ち勢 b 早等 0 す 方は 朝 ひ T 法 0 冷水 B 方等 12 容等 水さ かず ょ 易い 1 生品 n 浸料 氣 ば 1-弱 L ょ 0 3 T あ ろ \_\_\_ L va. 3 方 Co 8 8 0 で 0 は

で

で

山章 吹ぎ 0 水等 揚が 法 あ

b

す

猵 水 揚

第

四

若芽杜若の水揚法。蘆の水揚法。百合の水揚法。山吹の水揚法 一八三

水色 山章 吹き 包 初き B 初き 3 3 10 時に は 或あ 刻言 3 15 特を 厭い 別る ひ は 0) 8 あ 0 b 3 1 外是 せ は h 凡其 かず 矢。 7 耳言 張は 朝 b 生世 見き き涙 朝子 から 0 あ t る ろ 内容 L 1-5 前き 切き 3 R( 0 かっ は 3 最? 逃の 8 ~ 7 3 ろ 通益 L b

第

四

編

水

拐

庭さで 3 0 此二 で 0 あ 水等 b 揚う ま げ す

**兆**章 北る 3 かっ 根口 6 づ T 本 其高 爽 用計 水学 水ま 意い 20 郷で 揚き 3 L 水さ 法法 L T 13. 10 T お 浸料 切き 水学 < 35 b 1-から す L 取 探と 酢, よ 3 b 0 Ze 3 1= は。 72 混 あ L 柳等 VŤ 山。 C 6 尤是 72 T 吹ぎ 多 楊う 生い B 0 3 初言 長等 枝也 け 0 を 口台 3 る 0 3 ょ は P ~ 宜き 楊 < 餘き j 枝じ 雜書 L b 1= せ 長が 細い b 0 0 P T < < 之 で ō 無な 削り す。 1 n < 0 創場 i Ł 12 用計 0 B 8 72 意い 差さ 0 柳空 多 支記 から 要い 聖 L ~ 差さ T は b 3.5 L あ お 込こ < b す 3 ま かっ かう 2 大 3 t h 尖を \$2 ろ で かっ n

5

n

10

## 湯品 0 水等 揚問 法

水学 或為 類為 は 概だ L 7 水等 0) 拐が b 悪い 5 B 0 3 L T 居を b ż す から 其で 仕し 方常 35 競と V ば 此中 較智 的な 課け 0 無な

即なな 學者 湯湯 0 水等 揚げ 1= 於な T B 共る 通品 b で あ b 3 L T 切き 3 Ł 其の はいしゅつ 生紀 地多 0 水学 1 切言 口台 を 入り n 7

8

0

で

あ

b

ま

八四

調き

5

水谷に

石岩

南公

持 5 鯖ご b 花台 器 には 泥岩 水等 の澄 2 72 0 を入い n て生い け n ば 宜多 i b 0 で あ b

## やくなぎの 水等 揚が 法

水分で 花り B 生い 流 けるとよく水の揚 儀ぎ 1= ょ つ 7 は 随か 分だ 六さ 3 B かっ 0) L で to あ こと ります。 を云は

h

で

は

あ

りま

せ

h

から

之二

n

は

米方

0) 5

洗品

## 朝智 顏當 0 水等 揚門 法

您3 尚籍 72 朝智 ろ 3 之 際は L 額當 2 n 1-い、そ it 假な 時じ H 智 12 杖器 介~ し 刻に 時 によ 1 菱は T は 卷\* 生い 2 2 假な < かゞ け て、切き 命 方等 る あ 水鸡 法 3 cz. ると直 ō かゞ は Z に體な 揚が 道公 Ł 立党 3 8 で変し ٤ を整め T 愛さ è 申 朝 撚り L は へ、其る 色 は勢に から 7 Ġ 展 左於 支 ひ 0 卷 で つ ょ ٨ T < 井る 3 あ 花台 生智 戸と b 10 體に す 41 0) ż とし 水多 す 0) 3 創念 から 際は か 3 T to ょ ま 居る 之 3 3 7. 恐を n L 3 夜 は い、そ 和 3 夕出 カラ 0) 釣っ 刻行 あ n で 3 T b あ L 1= ま 切き 無な b 7 す < ま 方 3 か 右登 V から 3 **松**3 ば 番號 注; さ 切き 意い よ 2

摄 深瀉の水揚法。 しやくなぎの水揚法。朝顔の水揚法 せ

ね

ば

な

b

35

せ

ho 水

雜

四

湖

一八五

方常

錐

で

穴な

智

あ

H

其為

處

カコ

6

焼き

耐多

を入い

n

T

お

V

ば

よ

ろ

L

to

場か

2

L

T

水雪

揚が

げ

垫

L

72

8

0

0

で

す

かっ

5

n

か

3

け

3

0)

て

あ

b

ま

0

r

1

は

かっ

B

\_\_

0

0)

下片

ě

は

Do

なら

b

是發

<

保。

つ

b

0)

で

あ

b

ŧ

すの

T. 四 編 水

切

細語 竹筒 0 水等 揚げ 法

無な 細ほ L 3 Ł かっ T 5 云い 3 7 竹芹 麥 ·切き 持 御と 2 は 3 早等 5 覧る T h 歸か 竹け で 3 天元 13 仕し 共高 1 夫を つ 3 0) 切き 72 凡之 舞き 場は 5 和是 で T Ch 7: 3 竹筒 1-き 切言 す 力 生い は 白だ す、 口台 ば から 粉点 其る 茲: ~ な 47 や、細な 白だ b 根如 1-多 は 粉品 ま 本 用智 細い ひ 竹苗 を せ 20 酒詩 1 塗n h 竹符 7 限等 ٤ かず で ょ つ 切章 ょ L 3 T 6.3 す、文表 雪。 抗 < ٤ 6 T 煮に 述の 總言 ち は 1 親も 體だ はあるかと 12 申言 師ご 13 竹げ 上之 る 3 L 竹店 で ま 類為 0 め 12 太色 冷点 せ 白花 は 7 ع 粉点 水さ 萎に あ h 10 時を 他 2 b 18 ^ め 深於 易力 用き 3 3 0) < す 竹符 す 意 5 はま 入り 性は 下片 2 L 各共の n 質ら n T を 30 30 0) < 忘 < 項言 8 番花 ع 1: n から 0 目。 述の 水多 72 で よ 0) あ 時音 ろ ~ 節だ 揚が ま L b は 間電 る L ま い、そ

\$

B

72

割。 竹筒 0 水等 揚 法

八六

冷心

水る

1-

入い

n

3

٤

水等

から

あ

から

b

376

す

カコ

5

竹音

18

י כנל

3

2

T

1-

け

3

0

7

す

から

作品

L

其る

根扣

本意

智

IE.

句で

1

b

B

あ

b

ま

3

か

6

次

दें

多

御ど

際なん

Ti

3

60

生 居る 行は 風きる 3 り、仕し 竹竹 水等 水等 ば は 3 決步 1: 揚り よ 0) 總言 方言 0) B 之 L 升 3 げ T 體に は j 32 7 五 0) L 察外容 す 1: 油。 10 を 方言 合が rJ水等 かう 斷花 别言 初き 法法 0 之 揚り 段だ 3 0) 割 は げ 易い 2 HIS 白電 1-下岩 合か 0 \$ で 粉い 8 來 1 0 上が 仕し 是世 あ 1e な 節台 合あ 方常 非四 b かっ 2 L 0) 63 L 智 t V 早多 横き 0) 72 聞き 朝了 す 5 3 は b ^ 7 け B 2 1= 云い 穴な 0 B ば 0 は \$2 S. Te te 共扱が 紫外樂 ٤ 及な 3 30 煮 あ L 露? け、其語 び 7 湯ゆ T ひ 3 8 0 3 居ね 方常 無な T あ 上文 L 穴な せ る は あ h 3 7 か 5 内设 内言 手は b <u>-</u> か 交₹ 5 12 ま 練れ 1-黑名 3 ع 割り ぜ す、と B 切引 から 切き で 硫い 72 無な 割 3 す。 黄 3 Ġ 云 竹音 < ٤ から 花台 0) 多 は T Z 持 ょ 器 多 水多 殊言 は T ろ 5 入い 1-充等 本是 更さ 島か L 溶と 生い \$2 3 孙" 項言 0 63 暫是 in 困 で で 0 7 T 3 當う 難な は 水 す < 夫を 初上 な あ 揚き から 置お n 13 8 之 b げ 47 10 述の ま 0 n 題は 1 7

ع

T

~

12

通品

1.

h

かっ

1-

は

細せる

か

٨

n

行言 割的 1 生い 0 水等 方言 け 1-揚が る 第 げ 四 方当 75 多 編 法监 3 L ع 7 から 水 竹诗 居る 多 3 揚 間言 F.3 1-か 6 \_\_\_ 細竹の水揚法。 方 割的 T 3. 明的 0 禁は (" 割竹の水揚法 寸 智 水学 から 割り 12 容と 3 3 5 7 直す <-用音 3 意h +36 多 割り L T 0 12 初 とこ \$ 一八七 30 ろへ す 3 明含 7 がなん 03 水る t

70

E

あ

b

35

すか

少し

<

入り

れ、水学

10

切意

口台

き

7

n

T

古言

綿だ

で

北

め

7

お

7

T

B

t

ろ

L

ि

入い

T

古言

綿

to

栓な

٤

L,

夫を

n

を

生い

け

3

0

で

あ

b

ま

す

が、文書

法

٤

L

7

節心

ど

拔っ

L.

7

阿る

仙花

楽さ

鄉

種品

屋。

を

^

を

ぜ、そ

n

1=

際に

te

少さ

L

<

n

72

0)

70

2

δĎ

入り

料 ば な りませ ん、そして花

器

^

共る

汁ら

を

つ

け

T 生い

け

3

0

で

あ

ります。

入り

n

第 四

調

水

揚

in s 宗 竹筒 0 水等 揚り 法

水等 n 揚げ B 法は 早多 は 朝 先 1: 切的 づ po 3 30 0) は 拔n 申言 3 す 其で ま 中なか で Ė 酒 あ 12 b 石等 ż 膏か せ h 交<sup>t</sup>

其る

## 寒沈 竹 0 水等 揚背 法

を煎煮 U 之 ho T \$2 じ 其る B 12 中な 成な 水等 1 3 は 根加 ~ 毒と 本意 ? で な 多 あ 入り n b n ば \$ 煮 早等 す 朝了 in か 12 かっ 3 T 日ち 注言 L 没は 意い 後ち 後と 18 1= 1 L 根的 切章 T 本 ó 假》 多 から b 切き ょ 10 ろ 0 B 7 L 口台 い、水学 生い 1 t 入り 揚す 3 n げ・ 0 2 で 0 P 仕L あ Ō. 方常 b せ は ま 12 す 鳥 ば から か 13 島語 3: b かっ Ł t 包 3: 煎だ Ł せ

八八八

升

割的

合め

を

以為

T

は

L

た

B

0

を

入り

n

T

生い

け

3

0)

で

あ

りま

す

が、生い

H

7

かっ

3

後の

B

時等

10 h

合め

0)

水等

揚が

げ

0

仕し

方常

は

0

2

多

愛?

し

T

上之

かっ

5

節音

を

打氵

5

拔n 1=

き、其の

中等

鹽は

0

10 からの

60

合於

水学

1

節音

下片

之

n

は

是t

非中

Ł

B

<

早等

天元:

:: 2

n

ż

0

な

ţ,

內言

切き

3

から

よ ろ

HIC

Do.

極芒

霧り

吹小

3

7:

頸は

水き

18

枝

薬は

1

吹心

35

か

け

T

ょ

ろ

い

け な 3

荷盆

右背

0)

方等

法

で水舎

は揚

が

ります

から

夫を

n

で

も甘沈

草;

細さ

末き

を水等

で 容し

いて

時等

RE

枝

薬は

12

振

þ

か

大智 竹符 0 水等 揚 法

符符 0 水等 揚げ 法

前き

派の

~

72

B

0)

B

何い

n

3

行は

は

竹青

で

あ

b

ま

す

が、弦き

1

特を

1

竹は

と云い

Z

0

は

真竹

0)

こと

-0

B

10

ま

真t 竹背 を切き 3 0 3 極で 早等 朝了 0 日中 0 出了 D 内部 10 限が ります。

第 四 猵 水 揚

孟宗竹の水揚法。寒竹の水揚法。大竹の水揚法。竹の水揚法

一八九

引

此二 よ < 水等 揚げ 煮に 法法 は世 2 め T 等多水 七 茶や 分" 目め を五勺ほど上 ほ الح 1 な つ 12 紙が かずる 0 20 充 分がん 然上 に冷や し 温》 T 用的 沸か ひ る 0) で れ一升は あ b \$

は

3

ベ

3

L

1=

入い

どの

水学

で

0

0

郊

四

編

揚

川ね 笹 0 水等 揚げ 法

は 竹洁 T な 生い 酒詩 る 類る ま け 0) 合意 內言 72 7 な 0) で ょ n < 中京 小龙 値言 ば に変なっ 水る は 最是 8 煎だ 四 夕いりせん よ C b < 水等 2 揚が め 芳言 0) 拐が b 其る 四 タル 薬は 中なか h b 水等 悪に ^ 小站 容う Ti. n 易い 笹さ 合が B 1 0 0 0 萎ん 根的 割。 で ま 本意 合き あ b を 智 D 入い B 以為 ţ す 0) n T 混業 で T から 产 煮に あ せ n 合は ります。 0 せ、之こ r め 充ら T 引 n 分だ 1= を二 3 水等 あ げ、冷なな 合意 揚す 年に げ < を 1-す 3 浸が る 3 1:

L

1

福 書じ 草 0 水等 揚門 法

福さ

帯り

恵き

は

人だん

参に

を煎な

U

て 夫<sup>e</sup>

n

で

水等

揚が

げ

を

す

n

ば

宜る

L

い

河等 骨間 0 水常 揚 法

ょ

ろ

し

5

其る

樂

Ł

は

18

1

け

ば

よ

ろ

L

v

0

で

す、そ

L

7

3

引融

を

河雪

骨馬

切言

口台

1:

あ

T

此

0

藥

水さ

を

注言

入に

す

n

ば

t

ろ

L

S

0

其る 切き b 方常 カラ 3 注等 意》 智 せ 和 ば 了 b ま せ

水学

野台

中等

で

8

遊り

٤

共

1

水等

揚が

げ

0)

最ら

8

至し

難な

な

B

0

٤

3

n

7

居る

る

ほ

ملح

で

あ

b

ま

す

かっ

3

先<sup>±</sup>

づ

ho

河等 薬は から 井の 限が 骨語 は 夫を 戶E 约言 b 0 ま 始是 n 侧蓝 1 切き 智 す め で お 新礼 に 切き h 磨; 3 方常 He 3 添 葉は 0 時じ は 57 T を 水さ 10 秘山 古言 刻行 切き 花台 竹筒 傳え 3 は 3 體に 0 代常 薬は 無 ٤ 明3 ۲ 智 論る L 終れ 損な b 3 見き T 1 は C 既 無。 朝了 3 紐公 水等 用 申请 0) 12 で 恐和 HO 述の す T 容と n B 0 ~ 差記 あ ま から 出了 72 で 支分 b あ 等 前き B ~ 3 b す、 無な で で は ます。そ 無な < あ 2 あ 破器 b L < h きな 7 n ま T L す は 切き 薬は 7 步 B 75 かっ W b \_\_ 3 方言 取 虫だ b から 弦: ま 0 舒如 2 で 喰る 1-72 せ は L は 生い 薬さ 新い B 72 h 繰り 薬は Z H 水さ C 0 返ご を 0 は は L し 避さ T 際高 护 上方 添養 切き 7 竹音 け 1-~ げ 申请 3 は 下言 如 T 1= L 水等 Vi L ~ か ま 3 T 盛い 0 X 開台 せ 井ゐ 際は 砲き 3 h 巨. 3 1-0 から

## 水る 仙光 0 水等 揚 法监

水さ 仙龙 多 切き 3 0 1 時也 刻行 1 別ざ 段だ 厭智 小笹の水揚法。稲壽草の水揚法。河骨の水揚法。水仙の水揚法 ひ は あ b ま せ h から 併品 L 成な 3 ~ < 73 n ば 14 早多 朝了 1-切 3 から ょ

第 74 瀛 水 揚 杜智是

0

生い

け

72

薬は

色な

から

麗る

L

<

恰ら

3

雨あ

1=

温力

n

12

B

j

な趣を

見み

せ

る

0

で

あ

b

ま

す

カラ

之

n

3

は

社会に

35

早等

朝

12

切き

9

取と

b は

白岩

砂ざ

糖

多

容と

かっ

L

72

水等

で

非

を磨み

b

T

生い

V

3

と宜る

L

5

0

で

あ

b

生

で 灰ぁ 水等 ろ 汁 あ 揚あ b 1= げ Vo 根n ŧ 0 本是 仕し

方常

先<sup>1</sup>

づ

切言

口台

の特

を

取と

つて

産業

1=

て

ひ

つ

٨ け、葉は

を持ら

花台

體に

を整め

72

あ

とで

は

を浸っ

け

お

け

ば

水等

は揚が

りま

す

か

3

其な

上之

一で花器

でなる

L

T

生い

t

n

ば

ょ

ろ

L

5

0

郭

四

編

水

拐

丽, 後亡 杜言

魚 柳 0 水等 揚げ 法

多 共る in 中於 8 1: 早等 入い 朝 12 n 煮に 切き 2 72 T ムらし 水一升 て湯。 1= 贈に ٤ 共 亚 句の割り 12 桶背 1 うつ 合め を し、湯 以為 T から 溶と 3 か め し、よく T 水等 0 湖中 あ 3 かる 72 る ٨ ま で置着 T 柳等 5 0) T 根的 生い 本是

九二

b

けるのであります。

b 何益 雨う 13 す 中等 から 0 柳、雨 之 \$2 等5 後で は 0) 柳時 初上 心是 者は 雨に 12 0 柳及 要 0 無な تل 13 結業 ĭ U ٤ 南流 で 天ん す 菊き かっ 0) 3 結算 本是 U 編元 方常 で 等う は 0) 中等 水等 L 揚げ ま 法 す は 335 特と 種し 0) 8 0)

で

あ

# さぎ草の水揚法

切き 3 時也 刻 は 何い 時。 で 3 厭い ひ ま 난 h カジ 矢。 ッ 張 b 早多 朝 から ょ ろ L S

水学 0) 揚き VF 方常 は 切き b 探さ 0 72 根" 本色 型 温る 茶 1= 暫品 3 < 浸料 L 7 生 け 3 とよ く水学 0) 揚が 3 3 0 7

か

孔雀草の水揚法

まで 早多 朝了 す 日中 T 0 出て お 3 73 生い 5 間言 H 3 1-0 初章 7 b Ł あ b 0 ŧ T 小 稲が 1-林 を 入い n 其で 中な ~ 煮に ^ 55 5 L 湯。 多 入い n 7 治さ め

3

錢葵の水揚法 は

水 揚 雨後の杜若。魚柳の水揚法。さぎ草の水揚法。

郭

四

湖

九三

引 生

銭歩い

一と同な

じことであ

りますか

5

共る

通道

9

1:

な

3

vo

貝!!

母昭

0

水等

揚

法

水等 の揚ぎ 50

げ

方常

は 根<sup>n</sup>

本是

多

焼

いて

更さ

らに

湯中

浸力

し焼。

いた

部片 分がん

を 切き

り 取と

つて

水等

に下き

して生

lt

1-

切き

3

時ピ

刻 第

は 四

何い

時?

で 次

8

差

支がへ

は

あ

りま

せ

h

が、そ

n

で も早ま

朝

カン 可或あるい

は

日ち 沒馬

後で

1: す

3 から よ

7)

惡

拐

3 0 で あ 9 \$ す。

野。 菊 0 水等 揚門 法

も銭姿 一と同時 樣 で あ ります。

之

\$2

美 人是

同な 草; 0 水等 揚。 法

之

12

3

前き

じことであります。

櫻

草;

0

水等

揚げ

n

鳳罗

風;

草

0

水等

揚げ

法

之

n

も前き

と同な

じことであります。

之 n 8 前き Ł 同表

じことであ 虎。 0 尾。 0 b 水等 ż 揚が す。 法出 しし同な じことであります かっ ら共家 項言 を 御ご 題ん 15 3 Co

之

n

も前き

木制品 菊 0 水学 揚語 法

B 前二 と同な

じことであ ります。

な ごうこの 水等 揚訊

水 揭 虎の尾の水揚法。樓草の水揚走。風風草の水揚走。なごうこの水揚法。 野瀬の水揚法。貝母の水揚法。美人草の永揚去。木船薊の水揚法。 一 法监

雜

四

源

九五

之

n

b

前二

と同な

じことで

ありま

す、文元

説さ

本色

を 叩炸

3

ין

72

10

け

で

花台

器

に土と

股に

摩り

0

碎粒

之<sup>ら</sup>れ も前と同 じことであります。 草の 水湯洗法

郛

29

編

水

捌

も前と同な じことであります。 金 雀儿 花での 水等 揚灣法

され

L 0 ... "Es 0 水等 法监

外品

ありません。

1

記は

L

72

のは進だ思

念

のようでは

あります

H

n

ども目

次上

0

索克

引光

12

便心

な

B

h

から

為於

め

1=

要多

す

3

1=

錢葵以下

0)

+

---

種品

は

何为 れ

5

水碧珠

は 同等

ーで

あ

b

ま

す

から

殊さ

更高

項言

聖

わ

け

7

別る

R!

粉二

包

少艺

し

<

入い

n

るとよ

ろ

L

b

で学

S

T

居を 12 は 根<sup>n</sup>

b ま

す。

一九六

處きで 3 し 排的 よ 此二 5 < 扱か 0 水等 ひ 1 吸, 揚げ 注き は 0 仕し せ 意い 7 方於 かゞ 生い 肝な は け 胡さ 要多 麻 3 7 とよ 0 あ 油ち b を水多 \$ ろ

L

Co

12

少艺

L

<

加台

~

T

ょ

く 混<sup>a</sup>

せ

合は

L

12

B

0

12

根如

本と

聖

浸が

恋しの

13

割的

合か

水流

0)

打あ

h

ez

寸

10

8

0

で

13

あ

b

ま

す

代於

b

1=

又:

姜は

2

cz.

す

10

3

0)

7

あ

6

ま

す

かっ

す。

1=

蓮; 0 水等

7 性な 7 由。 蓮华 あ 匠 來 九章 來記 b 0 刻 は 3 す 蓮學 ま 切き 早多 b L b 5 .... 0) 郭 は 朝 水等 7 方常 水等 四 雷 揚げ 其を は 12 から 編 雷 結けっ 河か 揚う は 0) 骨間 P 多 3 花る 果公 10 水. ٤ う 開な n P 道等 8 悪さ 共富 揚 ٤ 彩 0) 3 T 云山 < 12 13. 年是 內 豊か 前き 2 斯山 で は 2 T ご 0 道等 B 無な 1 煙草の水揚汗。金雀花の水揚法。しのぶの水揚法。蓮の水揚 最かっと 述の 仕し で 1 ろ 63 舞 \$ は 親是 8 1: ~ 無次 至上 で 1 L 72 h 其る 舎ず 難な 0 < h ろ 35 長な で 0 云山 で から < 居っ B は あ ٨ で 保的 日に 3 10 b 0 目。 IE. 排的 きな 人 で 12 武山 そ 5 す あ す で 書る す 0 n h カジ かっ す 否な 6 ż B 右背 カコ 6 हैं か 背ね L は 0 Ł 翌さ 3 0 1-7 \_\_\_ 香色 申言 問え 門為 般说 頃 HE は 題問 ورية Fi す 10 か 12 處る 稱該 及表 5 で を わ t 花览 あ T: 張は H ^ 九 5 B 郷ら 1b あ 2 -12 T は 早等 から きな b n す、光と 次し 30 居を 変き 7 朝日 す、と云 居を 第に 3 b 12 開公 1 相等 3 8 ませんつ 閉と 花览 當う 33 300 2 7 30 0 0

水

拐

T 3 あ 3 1 開い 水さ 發は 次。 南 で 3 0 は す h は L せ 3 b 育い 3 は 大だ カジ 不 Ł 30 之 葉は 1 去 h 多 10 抵こ 花纸 今ん मा 云い す かう n ٤ は す せ 薬は は 辦で 度ど きな 等的 第 好品 は He 2 で 2 ·- \$-. 1 散ち は カニ 29 世 T 小言 す L 0) 既さ T \$2 は 吹し 書る 0 粉酒 h 花袋 此二 薬は カコ 1= 居を 3 浮草 第言 す かっ T 成芸 8 3 0) を 3 楽は 13 b 什上 1= 3 15 B 盛か 葉は 長 水等 取 き 窓き 恣き な 舞: 散ち 10 薬は b 揚げ は b 薬は L 1 葉 カジ な 3 L 開る を は 水等 合は 0 7 から Ł 3 8 かっ 2 水はから 旨言 ---巧 掲げ すこ 或る 開的 は 葉は 1-T 0 日か < 捌き 0) < 云い は 開公 0 で B 保 3 勢は は 如い Ł 1= 1 は = 閉と < あ は 12 此二 高か 何だ 13 至治 ۲ 種。 10 b S ち す 云小 生的 0 1-< 5 まま 3 12 ま 0 3 ほ 薬は 方常 力智 ょ S 開台 -g. オご は す j わ 3 8 0 幼ろう 0 0 13 横: 開る け カジ カコ 13 な 0 長旅 T 項言 T 雅ち かっ < 3 3 B 無な 12 1 X < 居を 3 な が ت 約 0) < ば 實 保む 週; 述の 3 見る 3 1-3 ٤ 30 は 開台 水等 から 間常 ~ 葉は 薬は 3 1 變ん から b 0 13 揚き 残さ 3 花は 色 カコ 12 0 غ で 伸の HC 12 げ b 何と + 通品 ۲ 合う あ CK 來\* 0 10 3 0) 13 % 5 Ł 書に b 8 b ず ま 來意 لا 法 す かっ \$ で 1 で 735 命等 1-3 で L は カコ 持 水とう 1= あ あ 字に は \_ L T かっ 同等 6 よ た b b 形以 7 浮 正岩 H b で ---此 可 2 ż 36 遊台 12 薬は 味る Z 寸 日。 で 0 7 す 浮る す な 0) 7 け 3 す 蓝色 别的 Ł 2 かっ L 先き は H b 雪 h \$2 か 3 から 12 3 で L 7 1-で 餘き 3 ご Ġ 华艺 出了 3 弦 T 附っ 居る 12 B b あ 花装 氣き 0) 來き 生い 1: 夫そ 3 12 b b 13 0) 智 で 3 は け 72 3 大龍 \$ n 11 1 恋な 失う あ 申言 目め 0 3 す 35 は 370 0 6 せ b で L 0 双章 7 < 称れ 1

\$2

かっ

6

t

げ

1=

b

か

X

3

0

で

すっ

持り 2 等 で あ b 35 す。

處で 夫 3 桶背 め 1 1 n 0 北京 で は 底 底 水学 愈はい 無な 早ま 10 0 揚が 朝等 < 泥岩 泥岩 Ł 成な 法 水多 担 ~ 入り B は 3 突。 揚が Ho ٤ n ~ 2 申 0 ζ. 込 12 HIC し 花法 は 3 取 き 前き 花装 桶背 和 0 す をかい な ば ٤ 開い 13 n 先t か め ば b づ n 用計 よ 立 伐き 時じ 意い ろ 난 刻に b L to h 探と 1= 3 L 17 Z 越 3 7 T 花或意 方は L 人り L 法 7 12 用等 ب دیا 伐き か ナご は 5 薬は b Ł H ら心得 は 探と 包 を か 切き 伐き 2 T 72 h b 3 きな お 1-花袋 珍は < せ 從是 0 n 生出 かる h ば つ 氣き 宜言 カラ 早時 T 已如 し < 直で to 保管 to 5 持的 3 得名 即流 当る 12 5 ち ta 其で L 語が ば 蓮學 切言 め 2 强な 3 を 口台 T 伐 為た ち 之 を

蓮等 水等 b 出作 0 揚が 根如 げ L 1= 本 7 切き 入に 30 入い 用計 b 捨す 32 0) 藥 港口 7 日の 12 3 は ٤ 1 明禁 云 22 2 72 風言 から 0 1-18 あ 西高 取と n ば = b 繰 出北 夫を 58 b L 返か 7 T

> 初》 ょ

h

す

T

3

Ł

又表

8

9

夫を

n

1-

浸 12

V

之

n

B

取と

ろ

L

い。明

禁は

水等

多

煮に

72

T

熟り

湯方

0

中等

K

Ł

L

72

後ち

治品

水さ

1

入り

n

7

今九

度と

非為

目<sup>と</sup>

0

中於

暫に

18

は

信な 3 < 2 n 遊る を行な Ž 1 釣? Z b 1= 就 お 5 47 7 T 生い 念是 0 H 為た 3. 0 め で 13 云 あ b Z 7 去 す。 お かっ sta ば な 3 23 0 は 明さ 禁な 0 煮に 12 湯の 1-根的 本是

3 ۲ Ł カジ 肝炎 要为 T あ b き す。

浸?

け

3

際は

其る

湯ゆ

氣げ

から

p

花装

12

か 蓬

٨ 0

6

n

p

j

注

意い

智

3

薬は

第

四

編

水

拐

水

協

法

# 生花の手引附投入盛花

終

常

四

編

水

揚

水 IJ Y 0 水等 法

取と 1 T 花览 け グ 人と 挿a 包? 6 18 y L 2 伐き 體が n ヤ T 根如 前さ b 0 0 二時間ほど養 本 探と 皮ひ 1: 水学 先章 揚げ 膚が 多 2 樂 T B 1 づ 蓮子 湯か 恰な 耐力 形の と同い 1-好; え を持ら 浸。 得名 つたと 水等 樣; け 5 12 T n 困え 花装 約智 \_\_\_ 難究 る 一で花器 時也 薬は Ŧi. な H 句は 間か は یج B 火台 0 ほ 0) に移 ど置ね とさ 氣き 温を الخ 度と 0) 0 せば立派 き、湯。 當が n ٤ = て居を 3 す ヺ゛ ŋ か n n b よ ば 多 ります に水学 ō ょ 入り あ n VŤ 1 ろ 0 薬は T から 72 L 蘭え 鍋袋 其る あ 0) 4 或るの 2 か 1 かっ 水学 る は 揚げ 遊る 何答 L 金麗い 水等 法 3 カコ T ٤ を 然 此二 0 で 注き 12 L 3 0 あ ぎ、今ん 支し 入い T ~ りま 小 3 度な n 度と 花装 B から T すつ 調。 は 火 包 0 冷机 伐き 多 12 水ま 以多 ば b か

# ASIAN STUDIES LIBRARY

55

發

賣

所

岡

H

電振替口本學

殿三三

3

生.

にて花り取り

University of British Columbia Library

### DUE DATE

気に

---

7

りかき

7号:

100

## ASIAN STUDIES LIBRARY











University of British Columbia Library

### DUE DATE

| ET 6 |  |
|------|--|

### ASIAN STUDIES LIBRARY

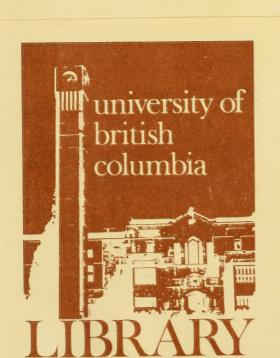

STORAGE ITEM ASIAN

LPA - C54E UBC LIBRARY